# マニュアルの使いかた

### 安心してお使いいただくために -

● パソコンをお取り扱いいただくための注意事項 で使用前に必ずお読みください。

### セットアップガイド -

- パソコンの準備
- Windowsのセットアップ
- 電源の切りかた
- Q&A集(電源が入らないとき)
- リカバリ(再セットアップ)
- デイリーケアとアフターケア など

### 取扱説明書 -

- 電源の入れかた
- 各部の名前
- 増設メモリの取り付け/取りはずし
- バッテリパックの交換
- ●システム環境の変更とはなど

### - オンラインマニュアル(本書)-

Windowsが起動しているときにパソコンの画面上で見るマニュアルです。

- パソコンを買い替えたとき
- パソコンの基本操作
- ネットワーク機能
- 周辺機器の接続
- バッテリで使う方法
- システム環境の変更
- パソコンの動作がおかしいとき/Q&A集

など

### リリース情報 -

本製品を使用するうえでの注意事項など 必ずお読みください。

参照 「はじめに- 7 リリース情報について」

# もくじ

|    | マニュアルの使いかた                                                                                                                         | 2                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1章 | 使いはじめる前に                                                                                                                           | 13                |
|    | 1 前のパソコンのデータを移行する -PC引越ナビ                                                                                                          | . 14              |
|    | 2 リカバリディスクを作る                                                                                                                      | . 20              |
| 2章 | パソコンの基本操作を覚えよう                                                                                                                     | 23                |
|    | 1 電源を入れるとき                                                                                                                         | . 24              |
|    | 2 パソコンの使用を中断する         1 スリープ         2 休止状態         3 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する                                                       | 27<br>27          |
|    | 3 タッチパッド                                                                                                                           | <b>. 29</b><br>29 |
|    | 4 キーボード  1 キーボード図  2 キーボードの文字キーの使いかた                                                                                               | 32                |
|    | 5 ハードディスクドライブ                                                                                                                      | . 39              |
|    | 6 CDやDVDを使う ードライブー         1 使えるメディアを確認しよう         2 CD/DVDを使うとき (セット)         3 CD/DVDを使い終わったとき (取り出し)         4 DVD-RAMをフォーマットする | 40<br>42          |
|    | 7 <b>画面を見やすく調整する</b> ーディスプレイー                                                                                                      | . <b>47</b>       |
|    |                                                                                                                                    | /                 |

|    | 8 サウンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    | 1 スピーカの音量を調整する                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
|    | 9 いろいろなメディアカードを使う ーブリッジメディアスロットー                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
|    | <b>1</b> メディアカードを使う前に                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61                                                     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| O# | <b>ナ</b> … しロー <b>ケ</b> の出田 <b>ケ</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <u>CE</u>                                              |
| 3早 | ネットワークの世界へ                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65                                                     |
|    | 1 ネットワークで広がる世界                                                                                                                                                                                                                                                                | 66                                                     |
|    | <b>1</b> LAN接続はこんなに便利                                                                                                                                                                                                                                                         | 66                                                     |
|    | 2 ブロードバンドで接続する                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
|    | 3 ワイヤレス(無線)LANを使う                                                                                                                                                                                                                                                             | 69                                                     |
| 4章 | 周辺機器を使って機能を広げよう                                                                                                                                                                                                                                                               | 73                                                     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
|    | 1 周辺機器を使う前に                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74                                                     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
|    | 1 周辺機器を使う前に                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75                                                     |
|    | 1 周辺機器を使う前に                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75<br>78                                               |
|    | 1 周辺機器を使う前に                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75<br>78<br>80                                         |
|    | 1 周辺機器を使う前に                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75<br>78<br>80<br>82                                   |
|    | 1 周辺機器を使う前に         2 USB対応機器を使う         3 eSATA対応機器を使う         4 i.LINK (IEEE1394) 対応機器を使う         5 マイクロホンやヘッドホンを使う                                                                                                                                                         | <b>75</b><br><b>78</b><br><b>80</b><br><b>82</b><br>82 |
|    | <ol> <li>周辺機器を使う前に.</li> <li>USB対応機器を使う.</li> <li>eSATA対応機器を使う.</li> <li>i.LINK (IEEE1394) 対応機器を使う.</li> <li>マイクロホンやヘッドホンを使う.</li> <li>マイクロホンを使う.</li> </ol>                                                                                                                  | <b>75</b><br><b>80</b><br><b>82</b><br>82              |
|    | <ol> <li>周辺機器を使う前に</li> <li>USB対応機器を使う</li> <li>eSATA対応機器を使う</li> <li>i.LINK (IEEE1394) 対応機器を使う</li> <li>マイクロホンやヘッドホンを使う</li> <li>マイクロホンを使う</li> <li>ヘッドホンを使う</li> </ol>                                                                                                      | <b>75 80 82</b> 82 85                                  |
|    | <ol> <li>周辺機器を使う前に</li> <li>USB対応機器を使う</li> <li>eSATA対応機器を使う</li> <li>i.LINK (IEEE1394) 対応機器を使う</li> <li>マイクロホンやヘッドホンを使う</li> <li>マイクロホンを使う</li> <li>ヘッドホンを使う</li> <li>ペッドホンを使う</li> <li>オーディオ機器の接続</li> <li>オーディオ入力端子に接続する</li> </ol>                                        | <b>7580</b> 828585                                     |
|    | <ol> <li>周辺機器を使う前に.</li> <li>USB対応機器を使う.</li> <li>eSATA対応機器を使う.</li> <li>i.LINK (IEEE1394) 対応機器を使う.</li> <li>マイクロホンやヘッドホンを使う.</li> <li>マイクロホンを使う.</li> <li>ヘッドホンを使う.</li> <li>木デジタル対応機器の接続.</li> <li>オーディオ機器の接続.</li> <li>オーディオ入力端子に接続する.</li> <li>オーディオ出力端子に接続する.</li> </ol> | <b>7580</b> 82858589                                   |
|    | <ol> <li>周辺機器を使う前に</li> <li>USB対応機器を使う</li> <li>eSATA対応機器を使う</li> <li>i.LINK (IEEE1394) 対応機器を使う</li> <li>マイクロホンやヘッドホンを使う</li> <li>マイクロホンを使う</li> <li>ヘッドホンを使う</li> <li>ペッドホンを使う</li> <li>オーディオ機器の接続</li> <li>オーディオ入力端子に接続する</li> </ol>                                        | <b>75 78 80</b> 82 85 86 89 89                         |

|    | 9 テレビの接続                | 96  |
|----|-------------------------|-----|
|    | 1 パソコンに接続する             | 97  |
|    | <b>2</b> 表示を切り替える       | 98  |
|    | 3 レグザリンクを使う             | 102 |
|    | 4 パソコンから取りはずす           | 104 |
|    | 10 外部ディスプレイの接続          | 105 |
| 5章 | バッテリ駆動で使う               | 109 |
|    | 1 バッテリについて              | 110 |
|    | ■■ 「1」バッテリ充電量を確認する      |     |
|    | 2 バッテリを充電する             |     |
|    | 2 省電力の設定をする             |     |
|    | 1 電源オプション               |     |
|    | <u>[1]</u>              | 114 |
| 6章 | システム環境の変更               | 117 |
|    | 1 東芝HWセットアップ            | 118 |
|    | 2 パスワードセキュリティ           | 110 |
|    | <b>1</b> ユーザパスワード       |     |
|    | <b>2</b> スーパーバイザパスワード   |     |
|    | 3 パスワードの入力              |     |
|    | 4 HDDパスワード              |     |
|    |                         |     |
| 7章 | パソコンの動作がおかしいときは         | 129 |
|    | 1 トラブルを解消するまでの流れ        | 130 |
|    | 1 トラブルの原因をつき止めよう        | 130 |
|    |                         | 131 |
|    | 3 トラブル事例を見てみる           | 132 |
|    | 2 Q&A集                  | 135 |
|    |                         |     |
|    | <b>2</b> キーボード          |     |
|    | <br><b>3</b> タッチパッド/マウス | 138 |
|    |                         | 139 |

| 寸録 | 14                    | И                 |
|----|-----------------------|-------------------|
|    | <b>1</b> ご使用にあたってのお願い | 142               |
| Ē  | 2 記録メディアについて          | 154<br>154<br>156 |
| E  | 3 お客様登録の手続き           |                   |
|    | 4 技術基準適合について          | 161               |
| E  | <b>5</b> 各インタフェースの仕様  | 166               |
|    | 6 無線LANについて           | 170               |
|    | 7 東芝サービスステーションについて    | 179               |
| E  | 8 ホームネットワークを楽しもう      | 181               |

# はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。

必ずお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

### 1 記号の意味

| ⚠危険         | "取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負う<br>ことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠警告         | "取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負う<br>ことが想定されること"を示します。                               |
| ⚠注意         | "取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。                  |
| お願い         | データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほし<br>い内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。                  |
| <b>⋌</b> ×モ | 知っていると便利な内容を示します。                                                                |
| 役立つ操作集      | 知っていると役に立つ操作を示します。                                                               |
| 参照          | このマニュアルやほかのマニュアルへの参照先を示します。<br>このマニュアルへの参照の場合…「 」<br>ほかのマニュアルやヘルプへの参照の場合…『 』、《 》 |

- \*1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。
- \*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- \*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

### 2 用語について

本書では、次のように定義します。

### システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。本製品のシステムはWindows Vistaです。

### アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

### Windows Vista

Windows Vista® Home Premiumを示します。

### ドライブ

DVDスーパーマルチドライブを示します。

### Office搭載モデル

Microsoft® Office Personal 2007がプレインストールされているモデルを示します。 モデルによっては、Microsoft® Office PowerPoint® 2007もプレインストールされています。

ご購入のモデルの仕様については、別紙の『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名) シリーズ をお使いのかたへ』を参照してください。

### 3 記載について

- 記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「\*\*\*\*モデルの場合」や「\*\*\*\*シリーズのみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは内蔵ハードディスクや付属 のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- 本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- 本書では、コントロールパネルの操作方法について「コントロールパネルホーム」に設定していることを前提に記載しています。「クラシック表示」になっている場合は、「コントロールパネルホーム」に切り替えてから操作説明を確認してください。

参照 コントロールパネルホームとクラシック表示『Windowsヘルプとサポート』

### 4 Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Live、Windows Vista、Aero、 Excel、Outlook、PowerPoint、SkyDriveは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Intel、インテル、インテル Core、Centrinoは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationまたはその子会社の商標、または登録商標です。
- MagicGate、メモリースティック、メモリースティックロゴ、メモリースティック デュオ、 メモリースティックPRO、メモリースティックPRO デュオは、ソニー株式会社の商標です。
- SDロゴは商標です。(►►)
- SDHCロゴは商標です。(
- xD-ピクチャーカード™は、富士写真フイルム株式会社の商標です。
- i.LINK、i.LINKロゴは商標です。
- HDMI およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC. の登録 商標または商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。
- MaxxAudio®およびMaxxAudioロゴはWaves Audio Ltd.の登録商標です。
- ConfigFreeは、株式会社東芝の登録商標です。
- 「PC引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- CyberLink、SoftDMAは、CyberLink Corp.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

### 5 プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプタを接続せずバッテリ駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- 本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト(例えば、運用に高性能コンピュータが必要に設計されている デザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- 気圧が低い高所にて本製品を使用する場合 目安として、標高1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。

### ■64ビットプロセッサに関する注意

64ビット対応プロセッサは、64ビットまたは32ビットで動作するように最適化されています。 64ビット対応プロセッサは以下の条件をすべて満たす場合に64ビットで動作します。

- 64ビット対応のOS (オペレーティングシステム) がインストールされている
- 64ビット対応のCPU/チップセットが搭載されている
- 64ビット対応のBIOSが搭載されている
- 64ビット対応のデバイスドライバがインストールされている
- 64ビット対応のアプリケーションがインストールされている

特定のデバイスドライバおよびアプリケーションは64ビットプロセッサ上で正常に動作しない場合があります。

プレインストールされているOSが、64ビット対応と明示されていない場合、32ビット対応のOSがプレインストールされています。

このほかの使用制限事項につきましては各種説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

### 6 著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者および 著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内 で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製 (データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作 権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品 を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

### 7 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

①[スタート] ボタン(優) → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報]をクリックする

### 8 使い終わったとき

パソコンを使い終わったとき、電源を完全に切る方法のほかに、それまでの作業をメモリに保存して一時的に中断する方法があります。この機能を、「スリープ」と呼びます。

スリープ機能は、次に電源スイッチを押したときに素早く中断したときの状態を再現することができます。その場合スリープ中でもバッテリを消耗しますので、ACアダプタを取り付けておくことを推奨します。

なお数日以上使用しないときや、付属の説明書で電源を切る手順が記載されている場合(増設メモリの取り付け/取りはずしや、バッテリパックの取り付け/取りはずしなど)は、スリープではなく、必ず電源を切ってください。

参照 スリープ/電源を切る『セットアップガイド』

### 9 お願い

- 本製品の内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- Windows標準のシステムツールまたは『セットアップガイド』に記載している手順以外の方法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれがあります。
- 内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストール したシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすること は禁じられています。取り扱いには注意してください。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。 パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種 (型番)を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。有償にてパスワードを解除します。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有償です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワード設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、弊社は一切の責任を負いません。
- ●「ウイルスバスター」を使用している場合、ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール 規則などは、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュータ を保護するためにも、常に最新のものにアップデートする必要があります。最新版へのアップデートは、ご使用開始から90日間に限り無料で行うことができます。90日を経過すると ウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。 ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有償の正規サービスへ登録するか、市販のウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトを導入してください。
- ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と『エンドユーザ使用許諾契約書』および 『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書は表示されなくなります。リカバリを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- ●『東芝保証書』は、記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録(ユーザ登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。弊社 ホームページで登録できます。

参照 詳細について「付録 3 お客様登録の手続き」

### | 10 | [ユーザー アカウント制御] 画面について |

操作の途中で [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、そのメッセージを注意して読み、開始した操作の内容を確認してから [続行] または [許可] ボタンをクリックしてください。

パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

# 1 章



# 使いはじめる前に

前のパソコンで使っていたデータを移行する便利なソフト「PC引越ナビ」やシステムやアプリケーションを購入時の状態に復元するためのリカバリディスクを作成する方法について説明します。

| 1 | 前のパソコンのデータを移行する |    |
|---|-----------------|----|
|   | -PC引越ナビー        | 14 |
| 2 | リカバリディスクを作る     | 20 |

# 前のパソコンのデータを移行する -PC引越ナビー

パソコンを買い替えたときは、それまでに使用していたパソコンと同じ環境にするために、設 定やデータの移行といった準備が必要です。

「PC引越ナビ」は、データや設定を一つにまとめ、新しいパソコンへの移行の手間を簡略化す ることができるアプリケーションです。事前に次の点を確認しておくと、よりスムーズに操作 ができます。

ここでは、移行したい設定やデータが保存されているパソコンを「前のパソコン」、設定やデー タを移行したいパソコンを「本製品」として説明します。

### ■ パソコンの仕様を確認する

### ■前のパソコンの動作環境を確認する

「PC引越ナビ」は、次のシステムに対応しています。

● システム\*1

Windows 98 SE/Windows Me/Windows 2000/Windows XP Home/Windows XP Professional/Windows Vista

\* 1 マイクロソフト社が提供している最新のService Packを適用してください。また、「Internet Explorer」のバージョンが「6 SP1」以上であることを確認してください。それ以外のバージョンの 場合は、「6 SP1」を適用してください。 システムの正式名称は次のとおりです。

Windows 98 SE…Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 日本語版 Windows Me…Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 Windows 2000…Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版 Windows XP Home...Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Windows XP Professinal…Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版

### 前のパソコンの動作環境について・

あらかじめ、「付録 1 - 1 「PC引越ナビ」について」を確認してください。

### ■使用できるメディアや環境を確認する

設定・データの移行をするには、次の方法があります。

- メディアを使用する
- ◆ ネットワーク(LAN)を使用する
- クロスケーブル(LAN)を使用する

前のパソコンと、本製品の仕様を確認し、共通して使用できる方法のなかから、移行する設 定・データの容量に適した方法を選んでください。

「PC引越ナビ」で使用できるメディアは次のとおりです。

- CD-R
- CD-RW
- DVD-R
- DVD-RW
- DVD+R

- DVD+RWDVD-RAMUSBフラッシュメモリ

本製品で使用できるメディアについては、「2章 **6**-**1** 使えるメディアを確認しよう」で確認してください。

前のパソコンでどのメディアが使用できるかを確認し、移行に使用するメディアを選択し、必要な場合は購入してください。また、フォーマットが必要なメディアは、あらかじめフォーマットしてください。

移行するファイルや設定内容に比べて、メディアの容量が小さいと、数回に分けてデータをコピーすることになりますので、大容量のメディアを移行用に使用することをおすすめします。

### ■ 移行できる設定とデータ

「PC引越ナビ」で移行できる設定とデータは、次のものです。

- Internet Explorerの設定
  - ・ [お気に入り] フォルダの設定
  - · cookie
  - ・RSSフィード (Internet Explorer 7とInternet Explorer 7間の移行のみ)
  - ・ホームページ (スタートページ) の設定
  - ・ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定
- Windows メールの設定

初期状態で登録されているメインユーザの次のデータを移行できます。

- ・アドレス帳の内容
- ・メールデータ
- アカウント情報(メールアカウント、ニュースアカウント、ディレクトリサービスアカウント)
- Microsoft Outlookの設定
  - \*「Microsoft Outlook」はOffice搭載モデルにのみ付属およびインストールされています。
    Officeが搭載されていないモデルの場合、以前にご使用されていたパソコンに保存されている
    「Microsoft Outlook」のデータを本製品に移行したいときは、「PC引越ナビ」をご使用の前に市販の
    「Microsoft Outlook」を本製品にインストールする必要があります。
  - ・個人用フォルダに含まれるデータ
  - ・電子メールアカウント設定(Exchange Server、POP3、IMAP、HTTP)
  - ・その他の設定(個人アドレス帳、仕訳ルール(Outlook 2007では仕分けルール)、署名)
- [ドキュメント](Windows Vista以外では[マイドキュメント])フォルダに保存されて いるファイル

「PC引越ナビ」を起動したときのユーザ名の [ドキュメント(マイドキュメント)] を移行できます。

● デスクトップ上のファイル

「PC引越ナビ」を起動したときのユーザ名のデスクトップ上のファイルを移行できます。

● 任意のフォルダに含まれるファイル

移行したいファイルを指定することができます。指定はフォルダ単位で行います。

## XE XE

● 移行できる設定やデータについて、詳しくは、「PC引越ナ ビ」の [詳細説明 引っ越し可能なデータ] 画面で確認し てください。

[PC引越ナビ 機能選択] 画面で [PC引越ナビを初めて 使う方は、こちらを選択してください。] をクリックする と、2ページ目に表示されます。

知りたい項目のアイコンをクリックしてください。



## お願い

### 操作にあたって =

● あらかじめ、「付録 **1** - ■1 「PC引越ナビ」について」を確認してください。

### 1 操作の流れ

設定とデータの移行は、画面の指示に従って行います。移行する設定・データや使用する移行 方法などで詳細の操作は異なりますが、大まかな流れは次のとおりです。

本製品と、前のパソコンとで交互に作業を行いますので、近くに設置して行うとよいでしょう。

### 移行方法を決める

いくつかある移行方法のなかから、前のパソコン と本製品の仕様や、移行するデータの容量を元に 移行方法を選択します。







ネットワーク(LAN) クロスケーブル(LAN)

### 「こん包プログラム」をコピーする

「こん包プログラム」は複数のファイルを1つにまとめるプログラムです。

移行方法をネットワークにした場合は、本製品の共有 フォルダにコピーしてください。

移行方法をメディアにした場合は、メディアにコピーしてください。



### 「こん包プログラム」を実行する

コピーした「こん包プログラム」を実行し、移行する複数のデータを1つのファイル(「こん包ファイル」)にまとめます。



### 「こん包ファイル」をコピーする

作成した「こん包ファイル」をコピーします。移行方法をネットワークにした場合は、本製品の共有フォルダにコピーしてください。移行方法をメディアにした場合は、メディアにコピーしてください。移行するデータの容量によっては、「こん包ファイル」は複数作成されます。すべての「こん包ファイル」をコピーしてください。



### 「こん包ファイル」を開こんする

コピーした「こん包ファイル」を本製品で開き、コピーします。



### 2 起動方法

1 デスクトップ上の [PC引越ナビ] (🊵 ) をダブルクリックする

「PC引越ナビ」が起動します。

[スタート] ボタン ( $\bigcirc$ )  $\rightarrow$  [すべてのプログラム]  $\rightarrow$  [PC引越ナビ] をクリック して起動することもできます。

2 画面下の ? をクリックし、注意制限事項を確認する



「PC引越ナビーのヘルプが表示されます。

「PC引越ナビ」の注意制限事項をお読みください。

目次で [注意制限事項] をクリックし、画面右側に表示される各項目をよくお読みください。

3 [同意する] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

使用許諾契約に同意しないと、「PC引越ナビ」を使用することはできません。



注意事項が表示されます。内容を確認し、[OK] ボタンをクリックしてください。

引き続き、説明画面が表示されますので、内容を確認しなから、操作してください。

### 説明画面について

### ■操作に困ったとき

[説明] ボタン、または [詳細説明] ボタンをクリックすると、表示している画面の詳細説明が表示されます。



### ■説明画面の操作方法

画面の構造は、次のとおりです。



# リカバリディスクを作る

本製品には、システムやアプリケーションを購入時の状態に復元するためのリカバリ(再セッ トアップ) ツールが搭載されています。「TOSHIBA Recovery Disc Creator」を使ってリカ バリディスクを作成し、あらかじめ、リカバリツールのバックアップをとっておくことをおす すめします。

何らかのトラブルでハードディスクからリカバリできない場合でも、リカバリディスクからリ カバリをすることができます。

リカバリディスクがない状態で、ハードディスクからリカバリが行えない場合は、修理が必要 になる可能性があります。東芝PCあんしんサポートに相談してください。

参照 修理のお問い合わせ『東芝PCサポートのご案内』

### ■ リカバリ(再セットアップ)とは

リカバリ(再セットアップ)をすると、ハードディスクドライブ内に保存されているデータ (文書ファイル、画像・映像ファイル、メールやアプリケーションなど) はすべて消去され、設 定した内容(インターネットやメールの設定、Windowsログオンパスワードなど)も購入時 の状態に戻る、つまり何も設定していない状態になります。

詳細は、『セットアップガイド 3章 1 リカバリとは』を参照してください。 また、データのバックアップについては、普段から定期的に行っておくことをおすすめします。

### ■ リカバリディスクを作成できるメディア

「TOSHIBA Recovery Disc Creator」では、次のメディアを使用できます。 作成するメディアの種類は、「TOSHIBA Recovery Disc Creator」画面の「ディスク構成] で確認できます。

DVD-R

- DVD-R DL
- DVD-RW

- DVD+R
- DVD+R DL
- DVD+RW

あらかじめバックアップ用のメディアを用意してください。[TOSHIBA Recovery Disc Creator

画面で表示されるディスク番号が、必要な枚数です。複数枚使用する場合は、同じ 規格のメディアで統一してください。

### お願い メディアについて/メディアの使用推奨メーカ =

- \* 使用できるメディアについては、「2章 6 CDやDVDを使う」を確認してください。
- 推奨するメーカのメディアを使用してください。
- 書き込み速度に対応したメディアを使用してください。
- 規格に準拠したメディアを使用してください。

### お願い リカバリディスクの作成にあたって・

- \* リカバリディスクを作成するには、下記以外にもお願い事項があります。 「付録 1 - 9 CD/DVDにデータのバックアップをとる」を確認してください。
- 「TOSHIBA Recovery Disc Creator」ではDVD-RAMを使用できません。
- 「TOSHIBA Recovery Disc Creator」を使ってリカバリディスクなどを作成するときは、ほ かのアプリケーションソフトをすべて終了させてから、行ってください。

リカバリツールのリカバリディスクを作成するには、以降の説明を参照してください。

### |起動方法

[スタート] ボタン(🚱) → [すべてのプログラム] → [リカバリ ディスク作成ツール]をクリックする

「TOSHIBA Recovery Disc Creator」が起動します。



「TOSHIBA Recovery Disc Creator」で作成するディスクは、画面に表示される枚 数分、メディアが必要になります。

### **2** リカバリディスクを作成する

- [タイトル] で作成するディスクをチェックする( 📝 ) チェックボックスにチェックがついているディスクを作成します。作成する必要のな いディスクは、チェックをはずしてください。
- 「作成]ボタンをクリックする 作成するリカバリディスクの確認とメディアのセットを求める画面が表示されます。

**3** メディアをセットする

参照 CD/DVDのセット [2章 6 - 2 CD/DVDを使うとき (セット)]

4. [OK] ボタンをクリックする

作成が開始され、[現在のディスク] に作成しているディスクの進捗状況が表示されます。

作成を途中で中止する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

作成が終了すると、自動的にディスクトレイが開きます。

作成するディスクが複数枚ある場合は、メッセージに従ってメディアを入れ替えてく ださい。

5 メッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする

ディスク作成後は、作成したディスクの種類(リカバリディスクなど)と番号がわかるように、ディスクに目印をつけてください。例えば、「リカバリディスクXX(番号)」というように、レーベル面に油性のフェルトペンなどで記載してください。リカバリをするとき、この番号通りにディスクを使用しないと、正しくリカバリされません。必ずディスク番号がわかるようにして保管してください。

6 [閉じる] ボタン(■3)をクリックする

[TOSHIBA Recovery Disc Creator] 画面が閉じ、ディスクの作成を終了します。

リカバリディスクからリカバリをする操作手順については、『セットアップガイド』を 参照してください。

参照 「TOSHIBA Recovery Disc Creator」のお問い合わせ先 『取扱説明書 付録 2 お問い合わせ先』

# **2**章



# パソコンの基本操作を覚えよう

このパソコン本体の各部について、基本の使いかたなどを説明しています。

| 1  | 電源を入れるとき             | 24 |
|----|----------------------|----|
| 2  | パソコンの使用を中断する         | 26 |
| 3  | タッチパッド               | 29 |
| 4  | キーボード                | 32 |
| 5  | ハードディスクドライブ          | 39 |
| 6  | CDやDVDを使う - ドライブ     | 40 |
| 7  | 画面を見やすく調整する ーディスプレイー | 47 |
| 8  | サウンド                 | 48 |
| 9  | いろいろなメディアカードを使う      |    |
|    | ーブリッジメディアスロットー       | 55 |
| 10 | Webカメラを使う            | 61 |

# 電源を入れるとき

### **1**■ メッセージが表示された場合

電源を入れたときにメッセージが表示された場合は、次の内容を確認してください。

- ■パスワードを設定している場合
- ユーザパスワードを設定している場合電源を入れると次のメッセージが表示されます。

パスワードを入力して下さい。

]

設定したユーザパスワードを入力し、ENTERキーを押してください。

参照 パスワードについて「6章 2 パスワードセキュリティ」

### **₹**

購入時の設定では、パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。

[

HDDパスワードを設定している場合電源を入れると次のメッセージが表示されます。

HDD1のユーザパスワードの入力 [ ]

設定したHDDパスワードを入力し、*ENTER* キーを押してください。

### **₹ ¥ E**

- パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。
- ユーザパスワードとHDD ユーザパスワードの両方を設定してある場合は、パスワード→HDDパス ワードの順に認証が求められます。ただし、パスワードとHDD ユーザパスワードが同一の文字列の場 合は、パスワードの認証終了後、HDD パスワードの認証は省略されます。

参照 パスワードについて「6章 2 パスワードセキュリティ」

### ■メッセージが表示される場合

不明なメッセージについては、『セットアップガイド』の「Q&A集」をご覧ください。

### 2 起動するドライブを変更する場合

ご購入時の設定では、標準ハードディスクドライブからシステムを起動します。起動するドライブを変更したい場合、次の方法で変更できます。

### ■一時的に変更する

電源を入れたときに表示されるメニューから、起動するドライブを選択できます。

- **1** キーボードの *F12* キーを押しながら電源スイッチを押し、「Qosmio」 画面が表示されてから手をはなす
- **2** 起動したいドライブを ↓ または ↑ キーで選択し、 *ENTER* キーを押す ー時的にそのドライブが起動最優先ドライブとなり、起動します。

### ■あらかじめ設定しておく

「東芝HWセットアップ」の[OSの起動]タブで起動ドライブの優先順位を変更できます。

参照 設定の変更「6章 1 東芝HWセットアップ」

# パソコンの使用を中断する

パソコンの使用を一時的に中断したいとき、スリープまたは休止状態にすると、パソコンの使用を中断したときの状態が保存されます。

再び処理を行う(電源スイッチを押す、ディスプレイを開くなど)と、パソコンの使用を中断 した時の状態が再現されます。

## ♠警告

● 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る

パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場合は、ワイヤレスコミュニケーションスイッチを切った上で、パソコンの電源を切ってください。

スリープの状態では、プログラムされているタスクの処理を始めたり、作業中のデータを保存したりするためにパソコンのシステムが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げたり、他のシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。

### お願い

### 操作にあたって

### 中断する前に

- スリープまたは休止状態を実行する前にデータを保存することを推奨します。
- スリープまたは休止状態を実行するときは、メディアへの書き込みが完全に終了していることを 確認してください。

書き込み途中のデータがある状態でスリープまたは休止状態を実行したとき、データが正しく書き込まれないことがあります。メディアを取り出しできる状態になっていれば書き込みは終了しています。

### 中断したときは

- スリープ中に以下のことを行わないでください。次回電源を入れたときに、システムが起動しないことがあります。
  - ・スリープ中にメモリを取り付け/取りはずしすること
  - スリープ中にバッテリをはずすこと

また、スリープ中にバッテリ残量が減少した場合も同様に、次回起動時にシステムが起動しないことがあります。

システムが起動しない場合は、電源スイッチを5秒間押していったん電源を切ったあと、再度電源を入れてください。この場合、スリープ前の状態は保持できていません(Windowsエラー回復処理で起動します)。

- スリープ中や休止状態では、バッテリや増設メモリの取り付け/取りはずしは行わないでください。保存されていないデータは消失します。また、感電、故障のおそれがあります。
- スリープまたは休止状態を利用しないときは、データを保存し、アプリケーションをすべて終了 させてから、電源を切ってください。保存されていないデータは消失します。

# 1 スリープ

作業を中断したときの状態をメモリに保存する機能です。次に電源スイッチを押すと、状態を 再現することができます。

スリープはすばやく状態が再現されますが、バッテリを消耗します。作業を中断している間に バッテリの残量が少なくなった場合などは、通常のスリープではそれまでの作業内容は消失し ます。ACアダプタを取り付けて使用することを推奨します。

なお数日以上使用しないときや、付属の説明書で電源を切る手順が記載されている場合(増設メモリやバッテリパックの取り付け/取りはずしなど)は、スリープではなく、必ず電源を切ってください。

スリープの実行方法は『セットアップガイド』を確認してください。

### **⋌** ×モ

FN + F3 キーを押して、スリープを実行することもできます。

# 2 休止状態

パソコンの使用を中断したときの状態をハードディスクに保存します。次に電源を入れると、 状態を再現できます。なお数日以上使用しないときや、付属の説明書で電源を切る手順が記載 されている場合(増設メモリやバッテリパックの取り付け/取りはずしなど)は、休止状態で はなく、必ず電源を切ってください。

### 1 休止状態の実行方法

🚹 [スタート] ボタン (🚱 ) をクリックし①、📭 にポインタをあわせる②



2 表示されたメニューから [休止状態] をクリックする

メニューが表示されない場合は、 📭 をクリックしてください。



休止状態から復帰させるときは、電源スイッチを押してください。

### **₹**

FN + F4 キーを押して、休止状態にすることもできます。

# 3 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する

[スタート] メニューから操作せずに、パソコン本体の電源スイッチを押したときやディスプレイを閉じるときに、電源を切る(電源オフ)、またはスリープ/休止状態にすることができます。

## 1 パソコン本体の電源スイッチを押したときの動作の設定

- 【】 [スタート] ボタン(優)) → [コントロールパネル] をクリックする
- **2** [ **>** モバイルコンピュータ] をクリックする
- 🔞 [ ি 電源ボタンの動作の変更] をクリックする
- 4 [電源ボタンを押したときの動作] で [スリープ状態] [休止状態] [シャットダウン] のいずれかを選択する [何もしない] に設定すると、特に変化はありません。
- 5 **「変更の保存」ボタンをクリックする** パソコン本体の電源スイッチを押すと、選択した状態で電源を切る、または作業を中断します。

### 2 ディスプレイを閉じるときの動作の設定

- **1** [スタート] ボタン(<a> ) → [コントロールパネル] をクリックする</a>
- 2 [ 💐 モバイルコンピュータ] をクリックする
- 3 [沙コンピュータを閉じるときの動作の変更]をクリックする
- 4 [カバーを閉じたときの動作] で [スリープ状態] [休止状態] [シャットダウン] のいずれかを選択する

[何もしない] [シャットダウン] に設定すると、パネルスイッチ機能は働きません。

5 **[変更の保存]ボタンをクリックする** ディスプレイを閉じると、設定した状態へ移行します。 [スリープ状態] [休止状態] に設定した場合は、次にディスプレイを開くと、自動的にディスプレイを閉じる前の状態が再現されます。

### **⋌** メモ

● ディスプレイを閉じることによって [スリープ状態] [休止状態] のうち、あらかじめ設定した状態へ 移行する機能を、パネルスイッチ機能といいます。

**2**章

# タッチパッドで操作する

電源を入れてWindowsを起動すると、パソコンのディスプレイに 🖟 が表示されます。この矢 印を「ポインタ」といい、操作の開始位置を示しています。この「ポインタ」を動かしながら パソコンを操作していきます。

パソコン本体には、「ポインタ」を動かすタッチパッドと、操作の指示を与える左ボタン/右ボ タンがあります。

タッチパッドと左ボタン/右ボタンを使ってポインタを動かし、パソコンを操作してみましょう。 ここでは、タッチパッドと左ボタン/右ボタンの基本的な機能を説明します。

### お願いタッチパッドの操作にあたって

● あらかじめ、「付録 **1** - **2** - タッチパッドの操作にあたって」を確認してください。



### 1 タッピングの方法

慣れてきたら、左ボタンを使わなくても、次のような基本的な操作ができます。

### □ クリック/ダブルクリック

タッチパッドを1回軽くたたくとクリック、 2回たたくとダブルクリックができます。



### □ ドラッグアンドドロップ

タッチパッドを続けて2回たたき、2回目は タッチパッドから指をはなさずに目的の位置 まで移動し、指をはなします。



# 2 タッチパッドの使用環境を設定する

タッチパッドやポインタの設定は、[マウスのプロパティ] で行います。

### 1 [マウスのプロパティ] の起動方法

- **1** [スタート] ボタン(<a>) → [コントロールパネル] をクリックする</a>
- **2** [ **▽ マウス**] をクリックする 「マウスのプロパティ」画面が表示されます。
- 3 各タブで機能を設定し、[OK] ボタンをクリックする

各機能の設定については、以降の説明を参照してください。 [キャンセル] ボタンをクリックした場合は、設定が変更されません。



### 2 タッチパッドの設定方法

[マウスのプロパティ] では、タッチパッドやポインタなどの各種設定ができます。 タッチパッドの設定をするには、次のように操作してください。

1 [拡張] タブで [拡張機能の設定] ボタンをクリックする



[拡張機能の設定] 画面が表示されます。

## 2 [タッチパッド] タブまたは [その他] タブで各項目を設定する

各項目にポインタを合わせると、画面下部の「説明」欄に詳細が表示されます。



### 役立つ操作集

### タッチパッドを無効/有効にするには

キー操作でタッチパッドによる操作を無効にしたり、有効にしたりすることができます。

| FN | + | F9 | キーを押すごとに、タッチパッドの無効/有効が切り替わります。

[FN]+[F9]キーでタッチパッドの有効/無効を切り替える場合は、タッチパッドから手を離してから行ってください。

FN + F9 キーでタッチパッドの操作を有効にした瞬間、カーソルの動きが数秒不安定になることがあります。そのような場合は、1度タッチパッドから手を離してください。しばらくすると、正常に操作できるようになります。

ここでは基本的な使いかたと、それぞれのキーの意味や呼びかたについて簡単に説明します。

# キーボード図





# キーボードの文字キーの使いかた

文字キーは、文字や記号を入力するときに使い ます。文字キーに印刷されている2~6種類の 文字や記号は、キーボードの文字入力の状態に よって変わります。



| 左上  | ほかのキーは使わず、そのまま押すと、アルファベットの小文字などが入力できます。 SHIFT キーを押しながら押すと、記号やアルファベットの大文字が入力できます。     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 左下  | ほかのキーは使わず、そのまま押すと、数字や記号が入力できます。                                                      |
| 右上  | かな入力ができる状態で <b>SHIFT</b> キーを押しながら押すと、記号、ひらがなの促音<br>(小さい「っ」)、拗音(小さい「ゃ、ゅ、ょ」)などが入力できます。 |
| 右下  | かな入力ができる状態で押すと、ひらがなや記号が入力できます。                                                       |
| 前面左 | アロー状態のときに押すと、カーソル制御キーとして使えます。                                                        |
| 前面右 | 数字ロック状態のときに押すと、テンキーとして使えます。                                                          |

### 【「TOSHIBA Flash Cards」について

「TOSHIBA Flash Cards」は、タッチパッドやマウスの操作で簡単にホットキー機能の実行 や東芝製のユーティリティを起動することができるユーティリティです。

デスクトップ上にカードのように表示されるアイコンを選択し、それぞれのカードに割り当て られている機能を設定・実行することができます。

### ■操作方法

### FN キーを押す

次のように「TOSHIBA Flash Cards」が表示されます。



(表示例)

- 2 設定したい機能のカードをクリックする
  - カードとアイコンが表示されます。
- **表示されたアイコンのうち、設定したい項目にポインタを合わせる** ポインタを合わせると、アイコンが大きくなります。
- 4 設定したい項目のアイコンが大きい状態でクリックする 選択した項目に設定されます。

各カードに割り当てられている機能は、「TOSHIBA Flash Cards」のヘルプを参照してください。

### ■マウス操作でカードを表示させる

ポインタをデスクトップ上部に合わせることによって「TOSHIBA Flash Cards」が表示されるように設定することもできます。次の手順を行ってください。

- 1 [スタート] ボタン(o) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [Flash Cardsの設定] をクリックする
- **2** [マウスでもカードの表示を開始する] をチェックし①、[OK] ボタンをクリックする②



- ■「TOSHIBA Flash Cards」のヘルプの起動方法
  - 1 [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [Flash Cards ヘルプ] をクリックする

### **キーを使った便利な機能**

各キーにはさまざまな機能が用意されています。いくつかのキーを組み合わせて押すと、いろいろな操作が実行できます。

### □ FN キーを使った特殊機能キー

| <b>+</b> -                               | 内容                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN + ESC   <スピーカのミュート>                   | FN  キーを押したまま、 ESC  キーを押すたびに内蔵スピーカや<br> ヘッドホンの音量のミュート (消音) のオン/オフを切り替えます。                                                                                |
| FN + SPACE                               | FN キーを押したまま、SPACE キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの解像度を切り替えます。                                                                                                        |
| FN   F1   <インスタントセキュリティ機能>               | コンピュータをワークステーションロック状態にします。<br>解除するには、ユーザ名をクリックしてください。Windowsのログ<br>オンパスワードを設定している場合は、パスワードの入力画面に<br>Windowsのログオンパスワードを入力し、 <i>ENTER</i> キーを押してく<br>ださい。 |
| FN + F2   <電源プランの設定 >                    | FN+ $F2$ +-を押すと、設定されている電源プランが表示されます。 $FN$ +-を押したまま、 $F2$ +-を押すたびに電源プランが切り替わります。                                                                         |
| FN + F3                                  | FN キーを押したまま、 $F3$ キーを押し直し、 $[$ スリープ $]$ アイコンが大きい状態で指をはなすと、スリープ機能が実行されます。                                                                                |
| FN + F4   <休止状態の実行>                      | FNキーを押したまま、 $F4$ キーを押し直し、 $[休止状態]$ アイコンが大きい状態で指をはなすと、休止状態が実行されます。                                                                                       |
| <u>FN</u> + <u>F5</u>                    | 表示装置を切り替えます。                                                                                                                                            |
| <表示装置の切替え>                               | 参照 詳細について「4章 9 - 2 表示を切り替える」                                                                                                                            |
| FN + F6                                  | <b>FN</b> キーを押したまま、 <b>F6</b> キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段階ずつ下がります。表示される画面のスライダーバーで輝度の状態を確認できます。                                                            |
| FN + F7   <本体液晶ディスプレイの輝度を<br>  上げる >     | FN キーを押したまま、F7 キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段階ずつ上がります。表示される画面のスライダーバーで輝度の状態を確認できます。                                                                           |
| <i>FN</i> + <i>F8</i><br><無線LAN オン∕オフ機能> | ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOnにしている場合、 $FN$ キーを押したまま、 $F8$ キーを押すたびに使用する無線LANのON $/$ OFFを切り替えます。                                                                  |
| FN + F9   <タッチパッド オン/オフ機能>               | タッチパッドからの入力を無効にできます。再び有効にするには、<br>もう1度 FN + F9 キーを押します。<br>参照 詳細について「本章 3 - 2 - 役立つ操作集 - タッチパッドを無効/有効にするには」                                             |

| <b>+</b> -                           | 内容                                                                                                                               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN + F10   <オーバレイ機能>                 | キー前面左に印刷された、カーソル制御キーとして使用できます<br>(アロー状態)。アロー状態を解除するには、もう1度 FN + F10<br>キーを押します。<br>Arrow Mode LEDが点灯します。                         |
| FN + F11   <オーバレイ機能 >                | キー前面右に印刷された、数字などの文字を入力できます(数字ロック状態)。数字ロック状態を解除するには、もう1度 FN + F11 キーを押します。<br>アプリケーションによっては異なる場合があります。<br>Numeric Mode LEDが点灯します。 |
| FN + F12   <スクロールロック状態 >             | 一部のアプリケーションで、↑ ↓ ← → キーを画面スクロール<br>として使用できます。ロック状態を解除するには、もう1度 <i>FN</i><br>+ <i>F12</i> キーを押します。                                |
| <b>FN</b> +↑ < PGUP (ページアップ) >       | 一般的なアプリケーションで、 <i>FN</i> キーを押したまま、↑ キーを<br>押すと、前のページに移動できます。                                                                     |
| FN + ↓                               | 一般的なアプリケーションで、 <i>FN</i> キーを押したまま、↓ キーを<br>押すと、次のページに移動できます。                                                                     |
| FN + ←   < HOME (ホーム) >              | 一般的なアプリケーションで、 <i>FN</i> キーを押したまま、← キーを<br>押すと、カーソルが行または文書の最初に移動します。                                                             |
| <b>FN</b> +→<br><end (エンド)=""></end> | 一般的なアプリケーションで、 <i>FN</i> キーを押したまま、→ キーを<br>押すと、カーソルが行または文書の最後に移動します。                                                             |
| FN + 1<br><縮小>                       | デスクトップや一般的なアプリケーションで、 <i>FN</i> キーを押したまま、 <i>1</i> キーを押すと、画面やアイコンなどが縮小されます。                                                      |
| FN+2<br><拡大>                         | デスクトップや一般的なアプリケーションで、 <i>FN</i> キーを押したまま、 <b>2</b> キーを押すと、画面やアイコンなどが拡大されます。                                                      |

# 役立つ操作集

#### [TOSHIBA Smooth View]

「TOSHIBA Smooth View」は、キーボードを使って、最前面に表示されているアプリケーションの 画面やデスクトップ上のアイコンを拡大/縮小表示できるアプリケーションです。

#### ● 起動方法

① [X9-h] ボタン (m) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ]→ [Smooth View] をクリックする

#### ● ヘルプの起動方法

- ① 「TOSHIBA Smooth View」を起動後、画面右上の [ヘルプ] ( ? ) ボタンをクリックする
- ② 画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックする

#### ● 使用方法

① FN キーを押したまま、 1 キーまたは 2 キーを押す 画面やアイコンなどを縮小するときは 1キー、拡大するときは 2キーを押します。

#### □ 特殊機能キー

| 特殊機能            | キー                 | 操作                                                        |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| タスクマネージャの<br>起動 | CTRL + SHIFT + ESC | [Windows タスクマネージャ] 画面が表示されます。<br>アプリケーションやシステムの強制終了を行います。 |
| 画面コピー           | PRTSC              | 現在表示中の画面をクリップボードにコピーします。                                  |
|                 | ALT + PRTSC        | 現在表示中のアクティブな画面をクリップボードにコピーします。                            |

# ハードディスクドライブ

本製品には、ハードディスクドライブが1台内蔵されています。 内蔵されているハードディスクドライブは、取りはずしできません。 USB接続型やeSATA接続型のハードディスクなどを使用して記憶容量を増やすことができます。

# お願い

#### 操作にあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 3 ハードディスクドライブについて」を確認してください。

# ■ ハードディスクドライブに関する表示

内蔵のハードディスクやドライブ、eSATA接続型のハードディスクなどとデータをやり取りしているときは、Disk 🖯 LEDが点灯します。

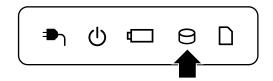

USB接続などの増設ハードディスクとのデータのやり取りでは、Disk ●LEDは点灯しません。

ハードディスクに記録された内容は、故障や障害の原因にかかわらず保証できません。 万一故障した場合に備え、バックアップをとることを推奨します。

# CDやDVDを使う

**– ドライブ –** 

本製品には、DVDスーパーマルチドライブが内蔵されています。 ドライブには次のマークが入っています。



DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R\*1、DVD+RW、DVD+R\*2、CD-RW、CD-Rの読み出し/書き込み機能と、DVD-ROM、CD-ROMの読み出し機能を搭載したドライブです。

- \* 1 本書では、「DVD-R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD-R DL (Dual Layer DVD-R) を含みます。
- \*2 本書では、「DVD+R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD+R DL (DVD+R Double Layer) を含みます。

『安心してお使いいただくために』に、CD/DVDを使用するときに守ってほしいことが記述されています。

CD/DVDを使用する場合は、あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。

# 使えるメディアを確認しよう

使用できるCD/DVDの詳細と書き込み速度については、「付録 2 記録メディアについて」と 『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。 使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。

○:使用できる ×:使用できない

|         | 読み出し*1 | 書き込み回数       |
|---------|--------|--------------|
| CD-ROM  | 0      | ×            |
| CD-R    | 0      | 10           |
| CD-RW   | 0      | 繰り返し書き換え可能*2 |
| DVD-ROM | 0      | ×            |
| DVD-R   | *3     | 10           |
| DVD-RW  | 0      | 繰り返し書き換え可能*2 |
| DVD+R   | *3     | 10           |
| DVD+RW  | 0      | 繰り返し書き換え可能*2 |
| DVD-RAM | 0      | 繰り返し書き換え可能*2 |

- \*1 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
- \*2 実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。
- \*3 メディアの状態や書き込み方法により、読み出しできない場合があります。DVD-R DLのみ追記されたデータは読み出しできません。

# XE

● メディアにデータを書き込むとき、メディアの状態やデータの内容、またはパソコンの使用環境によって、実行速度は異なります。

# CD/DVDにデータのバックアップをとる

データをコピーする(書き込む)際に気をつけていただきたいことがあります。また、それぞれ対応しているメディアが異なります。以降の説明をよくお読みになってから書き込んでください。

Windows Vistaに用意されているバックアップ機能については、『Windowsヘルプとサポート』を参照してください。

# **⊘** メモ

- DVD-RAMにデータを書き込む場合は、バックアップしたいファイルやフォルダを [DVD-RAMドライブ] にコピーしてください。
- CD-R、CD-RWなどにバックアップをとった場合、そのデータは書き込み不可になっている場合があります。この場合、バックアップをとったデータを使うときには、1度ハードディスクドライブなどにコピーしてからそのデータを右クリック→[プロパティ]で、[読み取り専用]のチェックをはずしてください。

# お願い

# CD/DVDに書き込む前に、書き込みを行うにあたって

● あらかじめ、「付録 1-9 CD/DVDにデータのバックアップをとる」を確認してください。

「TOSHIBA Disc Creator」で使用できるメディアは次のとおりです。

○:使用できる ×:使用できない

| CD-R | CD-RW | DVD-R | DVD-RW | DVD+R | DVD+RW | DVD-RAM |
|------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|
| 0    | 0     | *1.2  | *1     | *1.3  | *1     | ×       |

- \* 1 DVD-Video、DVD-VR、DVD-Audio の作成はできません。また、DVDプレーヤなどで使用することはできません。
- \*2 DVD-R DLを含みます。なお、DVD-R DLには追記ができません。
- \*3 DVD+R DLを含みます。

# DVDの再生について

本製品では、ドライブにDVDをセットして、迫力ある映像を楽しむことができます。 DVD再生ソフトウェアとして、「TOSHIBA DVD PLAYER」が用意されています。 [スタート] ボタン( $\{ \{ \} \} \}$ )  $\rightarrow$  [すべてのプログラム]  $\rightarrow$  [TOSHIBA DVD PLAYER]  $\rightarrow$  [TOSHIBA DVD PLAYER] から起動します。

# お願い

#### DVDの再生にあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 10 DVDの再生にあたって」を確認してください。

# CD/DVDを使うとき(セット)

CD/DVDは、パソコン本体に装備されているドライブにセットして使用します。

# お願い

#### CD/DVDの操作にあたって・

● あらかじめ、「付録 **1** - 【4】 CDやDVDについて」、「付録 **2** - **1** 使えるCDを確認しよう」、 「付録 **2**-**2** 使えるDVDを確認しよう」を確認してください。

#### **∠** × € セットする前に確認しよう

- 傷ついたり汚れのひどいCD/DVDの場合は、挿入してから再生が開始されるまで、時間がかかる場合 があります。汚れや傷がひどいと、正常に再生できない場合もあります。汚れをふきとってから再生 してください。
- CD/DVDの特性やCD/DVDへの書き込み時の特性によって、読み出せない場合もあります。
- CD/DVDの種類によっては、取り出すときWindows Vistaが自動的にセッションを閉じてしまう場 合があります。このとき、確認のメッセージなどは表示されません。 よく確認してからCD/DVDをセットしてください。
  - このWindows Vistaの機能を無効にするには、次のように操作してください。
  - ① [スタート] ボタン( ) → [コンピュータ] をクリックする
  - ② ドライブのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [プロパティ] をクリックする ドライブのプロパティ画面が表示されます。
  - ③[書き込み] タブで [共通の設定] ボタンをクリックする
  - ④ [共通の設定] 画面で [ディスクの取り出し時のUDFセッションを自動的に閉じる] のチェックを はずし、「OK」ボタンをクリックする

# ドライブに関する表示

パソコンの電源が入っていて、ドライブが動作しているときは、ディスクトレイLEDが点灯します。

1 パソコン本体の電源を入れる

Windowsが起動します。

2 イジェクトボタンを押す



イジェクトボタンを押したら、ボタンから手をはなしてください。ディスクトレイが 少し出てきます(数秒かかることがあります)。

※ 購入したモデルによってイジェクトボタンの位置は異なります。

# 3 ディスクトレイを引き出す



CD/DVDをのせるトレイがすべて出るまで、引き出します。

4 文字が書いてある面を上にして、CD/DVDの穴の部分をディスクトレイの中央凸部に合わせ、上から押さえてセットする



「カチッ」と音がして、セットされていることを確認してください。

# 「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す



# CD/DVDを使い終わったとき(取り出し)

- パソコン本体の電源が入っているか確認する
  - 電源が入っていない場合は電源を入れてください。
- ▎イジェクトボタンを押す ディスクトレイが少し出てきます。
- ディスクトレイを引き出す CD/DVDをのせるトレイがすべて出るまで、引き出します。
- CD/DVDの両端をそっと持ち、上に持ち上げて取り出す



CD/DVDを取り出しにくいときは、中央凸部を少し押してください。簡単に取り出 せるようになります。

5 「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す



# **■CD/DVDが出てこない場合**

電源を切っているとき、または休止状態のときは、イジェクトボタンを押してもCD/DVDは出てきません。電源を入れてからイジェクトボタンを押し、CD/DVDを取り出してください。次の場合は、電源が入っていても、イジェクトボタンを押したあとすぐにCD/DVDは出てきません。

- 電源を入れた直後
- ディスクトレイを閉じた直後
- 再起動した直後
- ドライブ関係のLEDが点灯しているとき
- スリープ状態のとき

上記以外でCD/DVDが出てこない場合は、次のように操作してください。

● Windows動作中の場合

CD/DVDを使用しているアプリケーションをすべて 終了してから、イジェクトボタンを押してください。

● パソコン本体の電源が入らない場合

電源が入らない場合は、イジェクトホールを、先の細い丈夫なもの(クリップを伸ばしたものなど)で押してください。



※ 搭載されているドライブによってイジェクトボタン、イジェクトホール、ディスクトレイLEDの位置は異なります。

# 4 DVD-RAMをフォーマットする

新品のDVD-RAMは、使用する目的にあわせて「フォーマット」という作業が必要です。 フォーマットとは、DVD-RAMにデータの管理情報(ファイルシステム)を記録し、DVD-RAM を使えるようにすることです。

フォーマットされていないDVD-RAMは、フォーマットしてから使用してください。

# お願い

#### DVD-RAMのフォーマットについて

● あらかじめ、「付録 1-4-DVD-RAMのフォーマットについて」を確認してください。

#### ■ ファイルシステム

DVD-RAMをフォーマットするときにファイルシステムを選択します。

ファイルシステムは、書き込むデータの種類や書き込み後のメディアを使用する機器に応じて 選択します。また、映像データを書き込むときは、書き込み用のアプリケーションによって指 定されている場合があります。

選択できるファイルシステムは「UDF2.5」「UDF2.01」「UDF2.0」「UDF1.5」 [UDF1.02] [FAT32] です。

DVD-RAMのセクタの一部に不具合が生じた場合などに、通常のフォーマットとは違う「物理 フォーマット」を行う場合があります。通常、購入したばかりなどのDVD-RAMに対しては、 物理フォーマットを行う必要はありません。

物理フォーマットに対して、通常のフォーマットを「論理フォーマット」と呼びます。 なお、物理フォーマットを行ったあとには、論理フォーマットが必要となります。

# 1 論理フォーマット

通常のフォーマット(論理フォーマット)は、Windows上で実行できます。 フォーマット方法については、[スタート] ボタン ( 🚱 ) → [ヘルプとサポート] をクリック して、『Windowsヘルプとサポート』を参照してください。

# 2 物理フォーマット

物理フォーマットを行うには、非常に時間がかかります。

- 物理フォーマットするDVD-RAMをセットする
- [スタート] ボタン(🚱) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [CD&DVDアプリケーション] → [DVD-RAMユーティリティ] を クリックする

[東芝DVD-RAMユーティリティ] 画面が表示されます。

3 [開始] ボタンをクリックする

> 以降、画面に表示されるメッセージに従ってください。 物理フォーマットをしたあとは、論理フォーマットが必要です。

# 画面を見やすく調整する ー ディスプレイ ー

本製品は表示装置としてTFTカラー液晶ディスプレイ(1280×800ドット)を内蔵しています。 ドットは画素数を表します。

テレビや外部ディスプレイを接続して使用することもできます。

# 画面の明るさを調整する

本体液晶ディスプレイの明るさ(輝度)を調整します。輝度は「1~8」の8段階で設定ができ ます。

#### □ 輝度の調整方法

 $|\mathit{FN}|+|\mathit{F6}|:|\mathit{FN}|$ キーを押したまま、 $|\mathit{F6}|$ キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段

階ずつ下がります。

表示される「輝度」のカードとスライダーバーで状態を確認できます。

 $|\mathit{FN}| + |\mathit{F7}| : |\mathit{FN}|$ キーを押したまま、 $|\mathit{F7}|$ キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が 1段

階ずつ上がります。

表示される「輝度」のカードとスライダーバーで状態を確認できます。

# スピーカの音量を調整する

スピーカの音量は、ボリュームダイヤル、または音量ミキサから調整できます。

# ■ ボリュームダイヤルで調整する

# **₹**

- パソコンの起動時、または電源を切っているときは、ボリュームダイヤルをまわしても音量調節はで きません。
  - パソコン本体のボリュームダイヤルをまわす ボリュームダイヤルの位置は、『取扱説明書 1章 2 各部の名称』で確認してください。 ボリュームダイヤルを時計回り(右)に回すと音が大きくなります。 反時計回り(左)に回すと音が小さくなります。

音量を確認しながら、ボリュームダイヤルを回して調整してください。

# 2 音量ミキサから調整する

- [スタート] ボタン(🚱) → [コントロールパネル] をクリックする
- [ 🥣 ハードウェアとサウンド] → [ 🌑 システム音量の調整] をク リックする

[音量ミキサ] 画面が表示されます。

3 各項目でつまみを上下にドラッグして調整する 「ミュート」ボタン( ● ) をクリックすると消音(ミュート)になります。



(表示例)

# □ 音楽/音声を再生するとき

音量ミキサの各項目では、次の音量が調整できます。

| スピーカー        | スピーカの音量を調整します。                              |  |  |
|--------------|---------------------------------------------|--|--|
| Windowsのサウンド | Windowsのプログラムイベントで再生されるサウンド設定の<br>音量を調整します。 |  |  |
| CEC_MAIN     | Webカメラの音量を調整します。                            |  |  |

また、使用するアプリケーションにより異なる場合があります。詳しくは『アプリケーションに付属の説明書』を確認してください。

# 3 Realtek HDオーディオマネージャについて

Realtek HD オーディオマネージャでは、オーディオ機能のいろいろな設定を変更することができます。

# 設定方法

- **1** [スタート] ボタン(@)) → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [

  √ ハードウェアとサウンド] → [

  Nealtek HD オーディオマ
  ネージャ] をクリックする

[Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。

3 設定したい機能のタブをクリックする



(表示例)

それぞれのタブでは、次の機能が設定できます。

#### ■ [Digital Output] タブ

光デジタルケーブル経由でS/PDIF出力端子に接続した外部機器から、再生を行う場合に選択します。利用できる外部機器は、光デジタル入力端子を備えたホームシアターシステムやオーディオアンプなどです。

光デジタルオーディオ出力端子にデジタルオーディオケーブルを接続し、デバイス選択画面で [S/PDIF出力] を選択した場合に表示されます。

#### ■[スピーカー] タブ

パソコンの内蔵スピーカやヘッドホンを使う場合に選択します。 また、オーディオケーブル経由でオーディオ出力端子に接続した外部機器からの再 生や録音を行う場合に選択します。利用できる外部機器は、アナログオーディオ入 力端子(ライン入力端子)を備えたオーディオ関連機器です。

#### ■[マイク] タブ

コンピュータの内蔵マイクや、外部マイクをマイク入力端子に接続して、録音を行う場合に選択します。

#### ■[ライン入力] タブ

オーディオ入力端子にオーディオケーブルを接続し、デバイス選択画面で [ライン 入力] を選択した場合に表示されます。

オーディオケーブル経由でオーディオ入力端子に接続した外部機器から録音を行う場合の設定を行います。利用できる外部機器は、アナログオーディオ出力端子(ライン出力端子)を備えたオーディオ関連機器です。

# **△** 各ボタンやタブをクリックし、オーディオ機能を調整する

手順 3 でクリックした機能のタブの中には、次のような設定ボタンやタブがあり、 それらを使って詳細設定を変更することができます。



(表示例)

#### ■ [メインボリューム]

スライダーバーを左右にドラッグし、音量を調節します。 📦 ボタンをクリックすると、消音(ミュート)のオン/オフを切り替えます。

#### ■[デフォルトデバイスの設定] ボタン

クリックすると、再生装置(デバイス)や録音装置(デバイス)として設定します。 初期状態では、再生装置(デバイス)として[スピーカー]、録音装置(デバイス) として[マイク]が設定されています。

#### ■ ▮ ボタン

クリックすると、ハードウェアやソフトウェア、言語などの情報を確認することが できます。

#### ■ [スピーカー設定] タブ

手順 3 で [スピーカー] タブを選択した場合に、表示されます。 ▶ ボタンをクリックすると、内蔵スピーカやヘッドホンから正しくサウンドが再生されるかを確認することができます。

#### ■ [MaxxAudio] タブ

音響補正技術「MaxxAudio」の設定を行います。



(表示例)

- MaxxBass 低音を増幅する「MaxxBass」のオン/オフ、レベルの調節を行います。
- MaxxTreble高音を増幅する「MaxxTreble | のオン/オフ、レベルの調節を行います。
- MaxxVolume 音量を聞きやすいレベルに自動調節する「MaxxVolume」のオン/オフを行い ます。
- [内部スピーカー] など [MaxxAudio] タブの画面右側は、「MaxxAudio」が補正している機器名を表示しています。

#### ■ [MaxxEQ] タブ

音響補正技術「MaxxAudio」に含まれる周波数補正機能「MaxxEQ」の設定を行 います。MaxxEQは、音声の特定の周波数成分に対して増減を行うことで音色を 変化させる機能で、一般的には「イコライザ」と呼ばれています。

なお、MaxxEQは本製品で最適な設定となるようにあらかじめ調整されています。 設定変更の必要性を感じない場合は、購入時の設定のまま使っていただくことをお すすめします。



(表示例)

- [MaxxAudio] ボタン( **(b)**) 「MaxxAudio」の機能全体のオン/オフを行います。
- [MaxxEQ] ボタン 「MaxxEQ」のオン/オフを行います。
- [Frequency] 増減の起点となる周波数を指定します。調整可能範囲は、16Hz~22000Hzです。
- [Gain] [Frequency] で設定した周波数における増減量(単位:dB)を設定します。 調節可能範囲は、-18dB~18dBです。
- [Type]

フィルタタイプを選択します。選択できるフィルタは、ベルフィルタ(Bell Filter)、ローパスフィルタ(Low Pass Filter)、ハイパスフィルタ(High Pass Filter) の3種類です。

・ベルフィルタ : [Frequency] で設定した周波数を頂点とした山形の フィルタです。[Frequency] で設定した周波数がもっと も強く(または弱く)なります。2~4バンドはベルフィ ルタに固定されています。

・ローパスフィルタ: [Frequency] で指定した周波数以上を急激に下げます。 よって、形状は [Frequency] 付近が崖のようになりま す。効果としては高周波が聞こえなくなりますので、あま り [Frequency] の値を下げないことをおすすめします。

・ハイパスフィルタ:[Frequency] で指定した周波数以下を急激に下げます。 効果としては低周波が聞こえなくなりますので、あまり [Frequency] の値を上げないことをおすすめします。

#### • [Q]

[Q] はフィルタタイプが「ベルフィルタ」に設定されている場合、山形の形状を変更します。具体的には [Q] の値が小さくなると山の裾野が広がる形状になり、効果としては広範囲の周波数帯域に渡る補正が可能になります。 [Q] の値が大きくなると山の裾野が狭まった鋭い角のような形状になり、効果としては特定周波数にしぼったピンポイントの増減が可能となります。民生機器での一般的なグラフィックイコライザのような効果が欲しい場合は [Q] を4.0以上に設定してください。調整可能範囲は、0.4~6.0です。

- ■[デフォルト フォーマット] タブ サウンドのサンプリング周波数やビット深度を変更することができます。
- 5 [OK] ボタンをクリックする

# 4 Dolby Sound Roomについて

1 フロントオペレーションパネルのドルビーボタンに触れる



「Dolby Control Center」が表示されます。

# ■ Dolby Control Center

音響補正技術「Dolby Sound Room」の設定を行います。



(表示例)

• [Sound Space Expander] ボタン

広がりのあるサラウンド効果を作り出す「Sound Space Expander」をオン/オフします。内蔵スピーカーが有効になっている場合に使えるようになります。

- [Dolby Headphone] ボタン 広がりのあるサラウンド音響をヘッドフォン環境で作り出す「Dolby Headphone」 をオン/オフします。
- [Natural Bass] ボタン 低音を増幅する「Natural Bass」のオン/オフを行います。
- [Bass Boost] スライダ Natural Bassのレベルを調節します。

# 9

# **いろいろなメディアカードを使う**- ブリッジメディアスロット -

本製品では次のメディアカードをブリッジメディアスロットに差し込んで、データの読み出しや書き込みができます。

- SDメモリカード\*¹
- SDHCメモリカード\*¹



- \*1 著作権保護技術CPRMに対応しています。
- マルチメディアカード



- メモリースティック
- メモリースティックPRO



• xD-ピクチャーカード



次のメディアカードは、市販のアダプタを装着すると、本製品のブリッジメディアスロットでも使用できます。必ずアダプタを装着した状態でで使用ください。

miniSDメモリカード SDメモリカードサイズのminiSDメモリ カード用のアダプタを使用します。



microSDメモリカードSDメモリカードサイズのmicroSDメモリカード用のアダプタを使用します。



● メモリースティック デュオ/メモリースティックPRO デュオ メモリースティック デュオ アダプタを使用します。



アダプタの装着や使用方法は、メディアカードの取扱説明書を確認してください。

それぞれのメディアカードで使用できる容量については『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

コンパクトフラッシュメモリカードなどは使用できません。使用する場合はUSB経由で周辺機器(デジタルカメラなど)を接続するか、専用のカードリーダーをご使用ください。

# 1 メディアカードを使う前に

# お願い

メディアカードの使用にあたって

● あらかじめ、「付録 2 - 3 メディアカードを使う前に」を確認してください。

新品のメディアカードは、メディアカードの規格に合わせてフォーマットされた状態で販売されています。

フォーマットとは、メディアカードにトラック番号やヘッド番号などの基本情報を書き込み、 メディアカードを使えるようにすることです。

再フォーマットをする場合は、メディアカードを使用する機器(デジタルカメラやオーディオプレーヤなど)で行ってください。

SDメモリカードとSDHCメモリカードは、再フォーマットをするときに「東芝SDメモリカードフォーマット」も使用できます。

「東芝SDメモリカードフォーマット」については、「本項-「東芝SDメモリカードフォーマット」を使ってフォーマットする」をご覧ください。

# ■「東芝SDメモリカードフォーマット」を使ってフォーマットする

# お願い

フォーマットするにあたって

- あらかじめ、「付録 **2**-**3**-**2**-SDメモリカード/SDHCメモリカードのフォーマットについて」を確認してください。
- **1** SDメモリカード∕SDHCメモリカードをセットする
- 2 SDメモリカード/SDHCメモリカードを使用するアプリケーションを 起動している場合は終了する
- 【スタート】ボタン(⑥)) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA]
   → [ユーティリティ] → [SDメモリカードフォーマット] をクリックする

[東芝SDメモリカードフォーマット] 画面が表示されます。

4 フォーマットしたいSDメモリカード/SDHCメモリカードがセットされているドライブを確認し①、必要に応じてフォーマットの種類を設定し②、[スタート] ボタンをクリックする③



- 簡易フォーマット ファイルの削除のみを行い、すべての領域の初期化は行われません。
- **完全フォーマット**SDメモリカード/SDHCメモリカードのすべての領域を初期化します。簡易
  フォーマットに比べて、フォーマットに時間がかかります。
- **5** メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする
  フォーマットが開始されます。
  画面下のバーは進行状況を示しています。フォーマットが完了すると、メッセージが表示されます。
- **6** メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする これで、フォーマットは完了です。 フォーマットを終了する場合は、[終了] ボタンをクリックしてください。

# 2 メディアカードのセットと取り出し

# ▋ ブリッジメディアスロットに関する表示

パソコン本体に電源が入っている場合、ブリッジメディアスロットに挿入したメディアとデータ をやり取りしているときは、ブリッジメディア 🗋 LEDが点灯します。



#### お願い 操作にあたって

● あらかじめ、「付録 2-3-1 メディアカードの操作にあたって」を確認してください。

# 1 セットする

メディアカードの表裏を確認し、表を上にして、ブリッジメディアス ロットに挿入する

奥まで挿入します。



# お願い

● miniSDメモリカード、microSDメモリカードは、SDメモリカードサイズのアダプタ

メモリースティック デュオ、メモリースティックPRO デュオは、メモリースティック デュオ アダプタが必要です。

アダプタを使用せずに直接挿入すると、取り出せなくなります。

# 2 セットしたメディアカードの内容を見る

著作権保護\*<sup>1</sup>を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の手順で見ることができます。

- \*1 SDメモリカード、メモリースティックの場合
  - **1** [スタート] ボタン(🍪) → [コンピュータ] をクリックする [コンピュータ] 画面が表示されます。
  - 2 メディアカードのアイコンをダブルクリックする

以下の名称は表示の一例です。異なる名称が表示される場合があります。

SDメモリカード : セキュリティで保護された記憶域デバイス、SD/MMC SDHCメモリカード : セキュリティで保護された記憶域デバイス、SD/MMC

メモリースティック : リムーバブルディスク、MemoryStick メモリースティックPRO : リムーバブルディスク、MemoryStick Pro xD-ピクチャーカード : リムーバブルディスク、XD Card、xD

マルチメディアカード: リムーバブルディスク、MMC Card、SD/MMC

(表示例)

セットしたメディアカードの内容が表示されます。

# **₩** ×E

● メディアカードによっては、ブリッジメディアスロットにセットすると、自動的に内容が表示されたり、メディアカードに対する操作を選択する画面が表示される場合があります。選択画面が表示されたときは、[フォルダを開いてファイルを表示]を選択してください。



(表示例)

# 3 取り出す

メディアカードに保存しているファイルを使用していたり、ウィンドウを開いたりしていると、 取り出しができません。

ウィンドウやファイルを閉じてから、操作を行ってください。

# メディアカードの使用を停止する

- ①[スタート] ボタン( ( ) ) → [コンピュータ] をクリックする [コンピュータ] 画面が表示されます。
- ② メディアカードのアイコンを右クリックし①、[安全に取り外す] をクリックする②



通知領域に「ハードウェアの取り外し」のメッセージが表示されます。

メディアカードを押す

カードが少し出てきます。そのまま手で取り出します。

# 10 Webカメラを使う

本製品には、「Webカメラ」が内蔵されています。

専用のアプリケーションを使うと、インターネット経由で映像を送ったり、ビデオチャットを 行ったりできます。



# お願い

#### Webカメラについて

- Webカメラに保護シートが貼ってある場合には、Webカメラを使用する前に、必ず保護シートをはがしてください。
- あらかじめ、「付録 1 11 Webカメラについて」を確認してください。

# 1 Webカメラのアプリケーションについて

本製品には、Webカメラ用のアプリケーションが用意されています。

#### ■起動方法

フロントオペレーションパネルのカメラボタンに触れてください。



通知領域に[カメラ補助アプリケーション]アイコン( 

(回) が表示され、Webカメラが映している映像の画面が表示されます。

[スタート] ボタン( $\bigodot$  )→ [すべてのプログラム] → [Camera Assistant Software] → [Camera Assistant Software] をクリックして起動することもできます。 この場合は、通知領域に[カメラ補助アプリケーション] アイコン( $[ \bigcirc ]$  )が表示されます。

ポインタをデスクトップの左上の方へ移動すると、次の「Web Camera」メニューが表示さ れます。



[Web Camera] メニューは、通知領域の [カメラ補助アプリケーション] アイコ ン( 🔘 ) をダブルクリックすると、一時的に表示されます。

[カメラを始動する] ボタン( 📵 )をクリックすると、Webカメラが映してい る映像の画面が表示されます。

- [録画] ボタン( □ □ ) でスムーズに録画できない場合は、次の設定を行ってください。
  - ① [Web Camera] メニューの [設定] ボタン ( 🔑 ) をクリックする
  - ② [ビデオ] タブの [解像度] で「640×480」以下の値を設定する
  - ③ [OK] ボタンをクリックする

[解像度] を「800×600|以上に設定すると、ハードディスクへ書き込むデータ量が多 くなり、スムーズに録画されない場合があります。

- 薄暗い環境で撮影、録画するときは、次の手順で「ナイトモード」を設定すると、より明る く、ノイズを軽減して撮影することができます。
  - ① [Web Camera] メニューの [プロパティ] ボタン ( 📝 ) をクリックする
  - ② [オプション] タブの [ナイトモード] をチェックする
  - ③ [OK] ボタンをクリックする

「ナイトモード」を設定して〔録画〕ボタン(|🚢 🗋)をクリックし、録画をする場合、1秒 あたりのフレーム数が少なくなります。そのため、録画した映像ファイルの動きがスムーズ に感じられない場合があります。

# 2 顔照合機能

Webカメラを使うアプリケーションに、「TOSHIBA Face Recognition」という顔照合機能があります。

顔照合とは、顔をWebカメラに映して登録し、登録した顔でWindowsのログオン時などに照合させることができる機能です。顔照合機能を使用することによってパスワードなどの入力を省略し、簡単にログオンすることが可能になります。

なお、本機能はセキュリティを目的としたWindowsパスワードの置き換えには適しません。 詳しくは付録の注意事項をお読みになり、ご利用ください。

# お願い

#### 顔照合機能の操作にあたって・

● あらかじめ、「付録 1 - 12 顔照合機能について」を確認してください。

# 起動方法

「TOSHIBA Face Recognition」を起動するには、次の手順を実行してください。

操作方法の詳細は、「TOSHIBA Face Recognition」のヘルプを参照してください。

# ヘルプの起動方法

「TOSHIBA Face Recognition」のヘルプを起動するには、次の手順を実行してください。

1 [スタート] ボタン (  $\textcircled{\tiny eta}$  ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [TOSHIBA Face Recognition  $^{\wedge}$ ルプ] を クリックする

# 3章



# ネットワークの世界へ

本製品に搭載されている通信に関する機能を説明しています。 ブロードバンドでインターネットに接続する方法や、ほかのパソコン と通信する方法について紹介します。

1 ネットワークで広がる世界......66

# ネットワークで広がる世界

会社や家庭でそれぞれ自分専用のパソコンを持っている場合、1つのプリンタを共有したいときや、インターネット接続を使いたいときは、ネットワークを使うと便利です。

# 1 LAN接続はこんなに便利

会社や家庭でそれぞれが自分専用のパソコンを持っている場合や、ひとりで複数のパソコンを持っているなど、複数のパソコンがあるときは、LAN(Local Area Network)を使うと便利です。

LAN機能にはケーブルを使った有線LANと、ケーブルを使わない無線LANがあります。



#### ■有線LAN

有線LANの機能やLANケーブルの接続については、「本節 **2** ブロードバンドで接続する」を 参照してください。

#### ■無線LAN

無線LANとは、パソコンにLANケーブルを接続しない状態でもネットワークに接続できる、ワイヤレスのLAN機能のことです。モデムやルータの位置とは関係なく、無線通信のエリア内であればあらゆる場所からコンピュータをLANシステムに接続できます。

無線LANルータや無線LANアクセスポイント(市販)を使用することによって、パソコンからワイヤレスでネットワーク環境を実現できます。

ネットワークに接続したあとに、ファイルの共有の設定や、ネットワークに接続しているプリンタなどの機器の設定を行う必要があります。ネットワーク機器の接続先やネットワークの詳しい設定については、[スタート] ボタン( )→ [ヘルプとサポート] をクリックして、『Windowsヘルプとサポート』を参照してください。

ネットワークに接続している機器の設定は、それぞれの取扱説明書を確認してください。 また、会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

# 2 ブロードバンドで接続する

本製品には、ブロードバンド接続などに使用するLAN機能が搭載されています。

本製品のLANコネクタにブロードバンドの回線機器やブロードバンドルータなどをLANケーブ ルで接続することができます。

また、本製品のLAN機能は、Gigabit Ethernet (1000BASE-T)、Fast Ethernet (100BASE-TX)、Ethernet (10BASE-T) に対応しています。LANコネクタにLANケーブ ルを接続し、ネットワークに接続することができます。Gigabit Ethernet、Fast Ethernet、 Ethernetは、ご使用のネットワーク環境(接続機器、ケーブル、ノイズなど)により、自動で 切り替わります。

# ■ LANケーブルを接続する

お願い LANケーブルの使用にあたって

● あらかじめ、「付録 **1** - **5** 有線LANについて」を確認してください。

LANケーブルをはずしたり差し込むときは、プラグの部 分を持って行ってください。また、はずすときは、プラ グのロック部を押しながらはずしてください。ケーブル を引っ張らないでください。



- パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る
- LANケーブルのプラグをパソコン本体のLANコネクタに差し込む ロック部を上にして、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。



| LANケーブルのもう一方のプラグを接続先のネットワーク機器のコネ クタに差し込む

接続する機器の名称や以降の設定はプロバイダによって異なります。詳しくは契約し ているプロバイダにお問い合わせください。

# 動作状態を確認するには

LANコネクタの両脇には、LANインタフェースの動作状態を示す2つのLEDがあります。



# 3 ワイヤレス(無線)LANを使う

# ■1■ 無線LANを使ってみよう

本製品の無線LANモジュールの仕様については、「付録 6 - 1 無線LANの概要」と 
『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

# ♠ 警告

● 無線LANモジュールが内蔵されている製品をお使いになる場合、心臓ペースメーカを装着 している方は、心臓ペースメーカの装着部位から22cm以上離す 電波によりペースメーカの動作に影響を与えるおそれがあります。

飛行機の中や電波の使用が制限されている場所では、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOFF側にして、電波の発信を止めるようにしてください。

# お願い

#### 無線LANのご使用にあたって・

● あらかじめ、「付録 1-6 無線LANについて」を確認してください。 『安心してお使いいただくために』に、セキュリティに関しての注意事項や使用上の注意事項を 説明しています。

無線LANを使用する場合は、その記述を読んで、セキュリティの設定を行ってください。

1 本体前面にある、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOn側にスライドする



ワイヤレスコミュニケーション (ヤ) LEDが点灯します。

以降の無線の設定方法には、次の2種類があります。

- ●「ConfigFree」を使う
- Windows標準機能を使う

「ConfigFree」を使って設定する場合は、「本項 ■1■ - 役立つ操作集 - ConfigFree」を参照してください。

また、Windows標準機能を使って設定する場合は、[スタート]ボタン(

「ヘルプとサポート]をクリックして、『Windowsヘルプとサポート』を参照してください。

# 役立つ操作集

#### ConfigFree

本製品に用意されている「ConfigFree」を使うと、近隣の無線LANデバイスを検出したり、LANケーブルをはずすと自動的に無線LANに切り替えるなど、ネットワーク設定に便利な機能が使えます。詳細については、「ファーストユーザーズガイド」をご覧ください。

「ConfigFree」は、コンピュータの管理者のユーザアカウントで使用してください。

- ファーストユーザーズガイドの起動方法
  - ① [X9-F] ボタン ( ) → [TOSHIBA] → [ConfigFree] → [ConfigFree
- 「ConfigFree」の起動方法

購入時の状態では、Windows を起動すると通知領域に「ConfigFree」のアイコン( 💆 )が表示されています。

「ConfigFree」を終了させた場合は、次の手順で起動してください。

# 2 セキュリティの設定

無線LAN機能を使用する場合、セキュリティ設定を行うことをおすすめします。 セキュリティの設定を行っていない場合、さまざまな問題が発生する可能性があります。

参照 無線LAN製品で使用時におけるセキュリティに関するご注意 『安心してお使いいただくために』

これらの問題に対応するためには、無線アクセスポイント、無線LANカードの双方で通信データの暗号化などのセキュリティが必要になります。

本製品には、無線LANを使用するにあたっての問題に対応するためのセキュリティ機能が用意されています。

次のセキュリティ設定を行い、セキュリティ機能を有効にして本製品を使用すれば、それらの 問題が発生する可能性を低くすることができます。

あらかじめアクセスポイントに接続した状態で、次のように設定してください。

参照 無線アクセスポイントのセキュリティ設定方法『無線アクセスポイントの取扱説明書』

- **1** [スタート] ボタン(<a> ) → [コントロールパネル] をクリックする</a>
- 2 [● ネットワークの状態とタスクの表示]をクリック→画面左の [ネットワーク接続の管理]をクリックする

現在のネットワークへの接続状態が表示されます。

- 3 [ ¶ ワイヤレスネットワーク接続] アイコンを右クリックし、表示されたメニューから [状態] をクリックする
  - 「ワイヤレスネットワーク接続の状態」画面が表示されます。
- 4 [ワイヤレスのプロパティ] ボタンをクリックする
- 5 [セキュリティ] タブを選択し、セキュリティと暗号化の種類を選択し てセキュリティを設定する

選択する項目、データ暗号化の方式、ネットワーク キーの詳細については、お使いになる無線アクセスポイントの取扱説明書を確認のうえ、正しく設定してください。正しく設定していない場合、無線アクセスポイントに接続できない場合があります。

# 4章



## 周辺機器を使って機能を広げよう

パソコンでできることをさらに広げたい。

そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しましょう。

本製品に取り付けられるさまざまな周辺機器の紹介と、よく使う周辺機器の取り付けかたや各種設定、取り扱いについて説明しています。

| 1  | 周辺機器を使う前に74               |
|----|---------------------------|
| 2  | USB対応機器を使う 75             |
| 3  | eSATA対応機器を使う78            |
| 4  | i.LINK(IEEE1394)対応機器を使う80 |
| 5  | マイクロホンやヘッドホンを使う82         |
| 6  | 光デジタル対応機器の接続86            |
| 7  | オーディオ機器の接続89              |
| 8  | ExpressCardを使う93          |
| 9  | テレビの接続96                  |
| 10 | 外部ディスプレイの接続105            |

### 周辺機器を使う前に

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことで、デバイスともいいます。周辺機器を使うと、パソコンの性能を高めたり、パソコンが持っていない機能を追加することができます。 周辺機器には、パソコンのカバーを開けて、パソコンの中に取り付ける内蔵方式のものと、パソコン本体の周囲にあるコネクタや端子、スロットにつなぐ外付け方式のものがあります。

#### ■内蔵方式のもの

• メモリ

バッテリ

#### ■外付け方式のもの

本製品のインタフェースにあった周辺機器をご利用ください。

周辺機器によっては、インタフェースなどの規格が異なることがあります。インタフェースとは、機器を接続するときのケーブルやコネクタや端子、スロットの形状などの規格のことです。 購入される際には、目的にあった機能を持ち、本製品に対応している周辺機器をお選びください。 周辺機器が本製品に対応しているかどうかについては、その周辺機器のメーカに確認してください。

参照 コネクタの仕様について「付録 5 各インタフェースの仕様」

### お願い

#### 周辺機器の取り付け/取りはずしにあたって・

あらかじめ、「付録 1 - 7 周辺機器について」を確認してください。

本製品で使用できるおもな周辺機器は、次のとおりです。

メモリ

参照 メモリの増設『取扱説明書 1章 3 メモリの増設』

● USB対応機器

参照 USB対応機器「本章 2 USB対応機器を使う」

● eSATA対応機器

参照 eSATA対応機器「本章 3 eSATA対応機器を使う」

● i.LINK(IEEE1394)対応機器

参照 i.LINK (IEEE1394) 対応機器「本章 4 i.LINK (IEEE1394) 対応機器を使う」

● マイクロホンとヘッドホン/光デジタル対応機器(MDレコーダ、MDコンポなど) /オーディオ機器

参照 「本章 5 マイクロホンやヘッドホンを使う/本章 6 光デジタル対応機器の接続/本章 7 オーディオ機器の接続」

ExpressCard

参照 ExpressCard 「本章 8 ExpressCardを使う」

● テレビ

参照 テレビの接続「本章 9 テレビの接続」

● 外部ディスプレイ

参照 外部ディスプレイの接続「本章 10 外部ディスプレイの接続」

### USB対応機器を使う

USB対応機器は、電源を入れたままの取り付け/取りはずしができます。

また、新しい周辺機器を接続すると、システムがドライバの有無をチェックし、自動的にイン ストールを行うプラグアンドプレイに対応しています。

USB対応機器には次のようなものがあります。

- USB対応マウス
- USB対応プリンタ
- USB対応スキャナ
- USBフラッシュメモリ など

本製品のUSBコネクタにはUSB2.0対応機器とUSB1.1対応機器を取り付けることができます。 USB対応機器の詳細については、『USB対応機器に付属の説明書』を確認してください。

#### USB対応機器の操作にあたって

あらかじめ、「付録 1 - 7 - USB対応機器の操作にあたって」を確認してください。

#### 【USBの常時給電

( † ) アイコンが付いているUSBコネクタでは、パソコン本体の電源がOFFの状態(スリープ 状態、休止状態、シャットダウン状態)でも、USBコネクタにUSBバスパワー(DC5V)を 供給することができます。

本機能を利用して、USBに対応する携帯電話や携帯型デジタル音楽プレーヤなどの外部機器の 使用および充電ができます。

\* USBケーブルは本製品に含まれていません。別途ご使用の機器に対応したケーブルを準備してください。

なお、外部機器によっては本機能を使用できない場合があります。

### お願い

#### USBの常時給電について

● あらかじめ、「付録 1 - 7 - USBの常時給電について」を確認してください。

### 1 取り付け

1 USBケーブルのプラグをUSB対応機器に差し込む

この手順が必要ない機器もあります。USB 対応機器についての詳細は、『USB対応機器に付属の説明書』を確認してください。

2 USBケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体のUSBコネクタに差し込む

プラグの向きを確認して差し込んでください。



ます。

#### 2 取りはずし

- 1 USB対応機器の使用を停止する
  - ① 通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン( | をクリックする
  - \* 通知領域にこのアイコン( )が表示されないUSB対応機器は、次の手順は必要ありません。 手順 2 に進んでください。



- ②表示されたメニューから [XXXX (取りはずすUSB対応機器)を安全に取り外します] をクリックする
- ③「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックする
- 2 パソコン本体とUSB対応機器に差し込んであるUSBケーブルを抜く

### eSATA対応機器を使う

マーエスエーティーユー eSATA 対応機器は、電源を入れたままの取り付け/取りはずしができます。

また、新しい周辺機器を接続すると、システムがドライバの有無をチェックし、自動的にイン ストールを行うプラグアンドプレイに対応しています。

eSATA対応機器には次のようなものがあります。

● eSATA対応ハードディスクドライブなど

eSATA対応機器の詳細については、『eSATA対応機器に付属の説明書』を確認してください。

本製品のeSATAコネクタは、USBコネクタを兼ねています。

参照 「本章 2 USB対応機器を使う」

eSATA対応機器の操作にあたって

あらかじめ、「付録 1 - 7 - eSATA対応機器の操作にあたって」を確認してください。

#### 1 取り付け

eSATAケーブルのプラグをeSATA対応機器に差し込む

この手順が必要ない機器もあります。eSATA対応機器についての詳細は、「eSATA 対応機器に付属の説明書』を確認してください。

eSATAケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体のeSATAコネク 夕に差し込む

プラグの向きを確認して差し込んでください。



#### 2 取りはずし

- 1 eSATA対応機器の使用を停止する
  - ① 通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン( 💹 ) をクリックする
  - \* 通知領域にこのアイコン( )が表示されないeSATA対応機器は、次の手順は必要ありません。 手順 2 に進んでください。



- ②表示されたメニューから [XXXX (取りはずすeSATA対応機器) を安全に取り外します] をクリックする
- ③「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックする
- 2 パソコン本体とeSATA対応機器に差し込んであるeSATAケーブルを 抜く

## 4 i.LINK (IEEE1394) 対応機器 を使う

i.LINK(IEEE1394)コネクタ(i.LINKコネクタとよびます)に接続します。
i.LINK(IEEE1394)対応機器(i.LINK対応機器とよびます)には次のようなものがあります。

- i.LINK対応デジタルビデオカメラ
- i.LINK対応ハードディスクドライブ
- i.LINK対応MOドライブ
- i.LINK対応プリンタ など

i.LINK対応機器の詳細については、『i.LINK対応機器に付属の説明書』を確認してください。

### お願い

#### 操作にあたって =

● あらかじめ、「付録 **1** - **7** - i.LINK(IEEE1394)対応機器の操作にあたって」を確認してください。

#### 1 取り付け

ケーブルのプラグをパソコン本体のi.LINKコネクタに差し込む



プラグの向きを確認して差し込んでください。

2 ケーブルのもう一方のプラグをi.LINK対応機器に差し込む

#### 2 取りはずし

- 1 i.LINK対応機器の使用を停止する
  - ①通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコン( 1)をクリックする
  - \* 通知領域にこのアイコン( )が表示されないi.LINK対応機器は、次の手順は必要ありません。 手順 2 に進んでください。



- ②表示されたメニューから [XXXXX(取りはずすi.LINK対応機器)を安全に取り外します] をクリックする
- ③「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックする
- 2 パソコン本体とi.LINK対応機器に差し込んであるi.LINKケーブルを抜く

#### 3 i.LINKによるネットワーク接続

システム(OS)がWindows Vistaでi.LINKコネクタがあるパソコン同士をi.LINK (IEEE 1394) ケーブルで接続すると、2台で通信ができます。ネットワークの設定については、[スタート] ボタン()  $\rightarrow$   $[^{\wedge}$  )  $\rightarrow$   $[^{\wedge}$  )  $\rightarrow$   $[^{\wedge}$  )  $\rangle$  ] ] ] ] ]  $[^{\wedge}$  ] ] ]  $[^{\wedge}$  ]  $[^{\vee}$  [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [

- 1 ケーブルの一方のプラグをパソコン本体のi.LINKコネクタに接続する
- 2 ケーブルのもう一方のプラグを、接続する機器のi.LINKコネクタに接続する

### マイクロホンやヘッドホンを使う

本製品には、マイクロホンやヘッドホンを接続できます。 マイクロホンやヘッドホンを使うと、音声ソフトや音声を使ったチャットを行うことができます。

### 1 マイクロホンを使う

マイク入力端子には、マイクロホンを接続できます。本製品にはサウンド機能が搭載されています。パソコン上で録音するときの音量を調整できます。

参照 サウンド機能について「2章 8 サウンド」

本製品のマイク入力端子は、オーディオ入力端子を兼ねています。

参照 「本章 7-1 オーディオ入力端子に接続する」

#### 1 使用できるマイクロホン

本製品で使用できるマイクロホンは次のとおりです。



- モノラルマイクのみ使用できます。
- プラグは直径3.5mm3極ミニジャックタイプが使用できます。



直径3.5mm2極ミニジャックタイプのマイクロホンでもマイクロホン本体にバッテリなどを内蔵し、電源供給を必要としないマイクロホンであれば使用できます。

音声認識ソフトとあわせて使用する場合は、各アプリケーションの取り扱い元が推奨するマイクロホンを使用してください。

#### 2 接続する

**1** マイクロホンのプラグをマイク入力端子に差し込む



デバイス選択画面と [Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。

**2** デバイス選択画面で [マイク入力] をチェックし、[OK] ボタンをク リックする

[Realtek HD オーディオマネージャ] 画面では、パソコン上で録音するときの音量を調整できます。引き続き設定を行う場合は、「本項 ■3■ パソコン上で録音するときの音量調整」を確認してください。

#### 3 パソコン上で録音するときの音量調整

接続したマイクから録音をする際の音量を調節できます。

#### 設定方法

- **1** [スタート] ボタン(
- 2 [

  √ ハードウェアとサウンド] → [

  Nealtek HD オーディオマ
  ネージャ] をクリックする

「Realtek HD オーディオマネージャ」画面が表示されます。

**3** [マイク] タブの [録音ボリューム] のつまみで音量を調節する



(表示例)

4 [OK] ボタンをクリックする

#### **4** 取りはずし

1 マイク入力端子からマイクロホンのプラグを抜く

### 2 ヘッドホンを使う

ヘッドホン出力端子にヘッドホンを接続すると、音楽や音声を聞くことができます。 ヘッドホンのプラグは、直径3.5mmステレオミニジャックタイプを使用してください。

### お願い

#### 操作にあたって =

● あらかじめ、「付録 1 - 7 - ヘッドホンの操作にあたって」を確認してください。

本製品にはサウンド機能が搭載されています。

ヘッドホンの音量はボリュームダイヤル、またはWindowsの音量ミキサで調節してください。

#### 参照 音量の調節「2章 8 サウンド」

本製品のヘッドホン出力端子は、光デジタルオーディオ出力端子とオーディオ出力端子を兼ねています。

参照 「本章 6 光デジタル対応機器の接続」

参照 「本章 7-2 オーディオ出力端子に接続する」

#### 1 接続する

┃ ヘッドホンのプラグをヘッドホン出力端子に差し込む



デバイス選択画面と [Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。

2 デバイス選択画面で [ヘッドフォン] をチェックし、[OK] ボタンを クリックする

[Realtek HD オーディオマネージャ] 画面では、ヘッドホンを接続したときの音量などを調整することができます。

参照 操作方法「2章 8 - 1 - 3 Realtek HD オーディオマネージャについて」

#### 2 取りはずし

1 ヘッドホン出力端子からヘッドホンのプラグを抜く

### 光デジタル対応機器\*の接続

\*光デジタルオーディオ出力端子対応機器

次のような機器(光デジタル対応機器とよびます)を、光デジタルオーディオ出力端子に接続 して使用できます。

● MDレコーダ

MDコンポ

● AVアンプ

- ホームシアターシステム
- マルチチャンネルスピーカ など

本製品の光デジタルオーディオ出力端子は、ヘッドホン出力端子とオーディオ出力端子を兼ねています。

参照 「本章 5 - 2 ヘッドホンを使う」

参照 「本章 7 - 2 オーディオ出力端子に接続する」

お願い

**光デジタル対応機器の接続にあたって =** 

● あらかじめ、「付録 1 - 7 - 光デジタル対応機器の操作にあたって」を確認してください。

#### 1 光デジタル対応機器の取り付け

1 デジタルオーディオケーブルのプラグをパソコン本体の光デジタルオーディオ出力端子に差し込む



デバイス選択画面と [Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。

2 デバイス選択画面で [S/PDIF出力] をチェックし、[OK] ボタンをク リックする 3 デジタルオーディオケーブルのもう一方のプラグを光デジタル対応機器 に差し込む

接続した光デジタル対応機器から音声を出すには、設定変更が必要です。操作方法は、「本節 3 光デジタル対応機器への再生」を参照してください。

#### 2 光デジタル対応機器の取りはずし

1 パソコン本体と光デジタル対応機器に差し込んであるケーブルを抜く

スピーカから音声を出すには、設定変更が必要です。操作方法は、「本節 **3** 光デジタル対応機器への再生」のメモを参照してください。

#### 3 光デジタル対応機器への再生

光デジタルオーディオ出力端子に接続した光デジタル対応機器(AVアンプ、ホームシアターシステム、マルチチャンネルスピーカなど)から音声を出す方法について説明します。

#### 設定方法

- 2 [

  √ ハードウェアとサウンド] → [

  Realtek HD オーディオマ
  ネージャ] をクリックする

[Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。

3 [Digital Output] タブで、[デフォルトデバイスの設定] ボタンをクリックする



(表示例)

- 4 [OK] ボタンをクリックする
  - 音声の出力先が、光デジタル対応機器に切り替わります。 この場合、パソコン本体のスピーカから音声は出力されません。
- 5 光デジタル対応機器の電源を入れる
- **再生したい音楽などをパソコンで再生する**コンテンツの種類(リニアPCM、Dolby Digitalなど)に対応した再生が行われます。

#### **Æ** ×€

● 光デジタル対応機器をはずしたときは、手順 3 で [スピーカー] タブを選択し、[デフォルトデバイスの設定] ボタンをクリックし、スピーカからの出力に戻してください。

### オーディオ機器の接続

オーディオ入力端子とオーディオ出力端子に、それぞれオーディオ機器を接続できます。 市販のオーディオケーブルを使用してください。

オーディオケーブルのプラグは、直径3.5mmステレオミニジャックタイプを使用してください。

#### お願い

#### オーディオ機器の接続にあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 7 - オーディオ機器の操作にあたって」を確認してください。

### 1 オーディオ入力端子に接続する

本製品のオーディオ入力端子は、マイク入力端子を兼ねています。

参照 「本章 5 - 1 マイクロホンを使う」

### 1 オーディオ機器の取り付け

1 オーディオケーブルのプラグをパソコン本体のオーディオ入力端子に差し込む



デバイス選択画面と「Realtek HD オーディオマネージャ」画面が表示されます。

- 2 デバイス選択画面で [ライン入力] をチェックし、[OK] ボタンをク リックする
- 3 オーディオケーブルのもう一方のプラグをオーディオ機器のオーディオ 出力端子に差し込む

接続したオーディオ機器から音声を入力するには、設定変更が必要です。手順 1 で表示された [Realtek HD オーディオマネージャ] 画面で設定できます。操作方法は、「本節 3 オーディオ機器の音声を入力する」を参照してください。

#### 2 オーディオ機器の取りはずし

1 オーディオ入力端子からオーディオケーブルのプラグを抜く

#### 3 オーディオ機器の音声を入力する

オーディオ入力端子に接続した、オーディオ機器からパソコンに音声を入力する方法について 説明します。

あらかじめ、接続したオーディオ機器の電源を入れておいてください。

#### 設定方法

- **1** [スタート] ボタン (🚱 ) → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [

  √ ハードウェアとサウンド] → [

  Nealtek HD オーディオマ
  ネージャ] をクリックする

[Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。

3 [ライン入力] タブで、[デフォルトデバイスの設定] ボタンをクリック する



(表示例)

4 [OK] ボタンをクリックする

音声の入力元が、オーディオ機器に切り替わります。 この場合、マイク入力端子に接続したマイクロホンからの音声は入力されません。

5 パソコンに入力したい音声などをオーディオ機器で再生する

#### **₹** × €

- 接続したオーディオ機器から録音をする際の音量を調節したい場合は、手順 3 で [録音ボリューム] のつまみで調節してください。
- 接続したオーディオ機器から再生をする際の音量を調節したい場合は、手順 3 で [再生ボリューム] のつまみで調節してください。

### 2 オーディオ出力端子に接続する

本製品のオーディオ出力端子は、ヘッドホン出力端子と光デジタルオーディオ出力端子を兼ねています。

参照 「本章 5 - 2 ヘッドホンを使う」

参照 「本章 6 光デジタル対応機器の接続」

#### ■1■ オーディオ機器の取り付け|

1 オーディオケーブルのプラグをパソコン本体のオーディオ出力端子に差し込む



デバイス選択画面と [Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。

- 2 デバイス選択画面で [ライン出力] をチェックし、[OK] ボタンをク リックする
- 3 オーディオケーブルのもう一方のプラグをオーディオ機器のオーディオ 入力端子に差し込む

接続したオーディオ機器から音声を出力するには、設定変更が必要です。手順 1 で表示された [Realtek HD オーディオマネージャ] 画面で設定できます。操作方法は、「本節 3 オーディオ機器の音声を出力する」を参照してください。

#### 2 オーディオ機器の取りはずし

1 オーディオ出力端子からオーディオケーブルのプラグを抜く

#### 3 オーディオ機器の音声を出力する

オーディオ出力端子に接続した、オーディオ機器から音声を出力する方法について説明します。 あらかじめ、接続したオーディオ機器の電源を入れておいてください。

#### 設定方法

- **1** [スタート] ボタン(<a> ) → [コントロールパネル] をクリックする</a>
- 2 [

  √ ハードウェアとサウンド] → [

  Nealtek HD オーディオマ
  ネージャ] をクリックする

[Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。

3 [スピーカー] タブで、[デフォルトデバイスの設定] ボタンをクリックする



(表示例)

- 4 [OK] ボタンをクリックする
  - 音声の出力元が、オーディオ機器に切り替わります。 この場合、パソコン本体のスピーカから音声は出力されません。
- 5 オーディオ機器の音量などを調整する オーディオ機器側での設定は、『オーディオ機器に付属の説明書』を確認してください。
- 6 再生したい音声などをパソコンで再生する

### ExpressCardを使う

目的に合わせたExpressCardを使うことにより、パソコンの機能が大きく広がります。

### 1 ExpressCardを使う前に

本製品は、ExpressCard Standard準拠のExpressCard/34、ExpressCard/54対応のカードを使用できます。

ExpressCardは基本的に電源を入れたままの取り付け/取りはずし(ホットインサーション)に対応しているので便利です。

使用しているExpressCardがホットインサーションに対応しているかどうかなど、詳しい使いかたについては『ExpressCardに付属の説明書』を確認してください。



#### 操作にあたって

● あらかじめ、「付録 1 - **7** - ExpressCardの操作にあたって」を確認してください。

### 2 ExpressCardを使う

ExpressCardを使う場合、パソコン本体のExpressCardスロットにExpressCardを取り付けてください。

ExpressCardを取り付けるときは、ExpressCardスロットの左端にExpressCardの左端を合わせて挿入してください。



#### 1 取り付け

- 1 ケーブルの接続が必要な場合は、ExpressCardにケーブルを付ける
- 2 ExpressCardの表裏を確認し、表を上にして挿入する

カードは無理な力を加えず、静かにカードが奥に突き当たるまで押してください。きちんと奥まで差し込まれていない場合、ExpressCardを使用できない、またはExpressCardが壊れる場合があります。

カードを接続したあと、カードが使用できるように設定されているか確認してください。



\* イラストは、ExpressCard/34対応のカードの例です。

### 2 取りはずし

- 1 ExpressCardの使用を停止する
  - ① 通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン( ) をクリックする
  - \* 通知領域にこのアイコン( ) が表示されないExpressCardは、次の手順は必要ありません。 手順 2 に進んでください。



- ②表示されたメニューから [XXXX (取りはずすExpressCard) を安全に取り外します] をクリックする
- ③「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックする

#### 2 カードを押す

カードが少し出てきます。



#### 3 カードをしっかりとつかみ、抜く

カードを抜くときはケーブルを引っ張らないでください。故障するおそれがあります。 熱くないことを確認してから行ってください。



本製品とテレビをHDMIケーブルで接続すると、テレビ画面にWindowsのデスクトップ画面を表示させることができます。

HDMI 出力端子は、音声もテレビに出力することができます。

#### ■パソコン上で再生中のDVDを、テレビに表示する

「TOSHIBA DVD PLAYER」でのDVD再生など、パソコンで視聴/再生している映像を、ご家庭のテレビにも表示させることができます。



### お願い

#### テレビ接続の操作にあたって

● あらかじめ、「付録 **1** - **7** - テレビ/外部ディスプレイ接続の操作にあたって」を確認してください。

#### **₹**

● 本製品のHDMI出力端子には、テレビの代わりに、DVI端子のある外部ディスプレイを接続して表示することもできます。市販のケーブルを使用して接続してください。詳しくは、「本章 10 外部ディスプレイの接続」を参照してください。

#### ■接続の前に

テレビを接続するときは、『テレビに付属の取扱説明書』もあわせて確認してください。 HDMI入力端子があるテレビを接続できます。

接続するHDMIケーブルは、市販のものを使用してください。

#### √ × €

- HDMI出力端子のテレビへの出力形式を設定する方法は、「本節 **2** 表示を切り替える」を参照してください。
- RGBコネクタを備えたテレビへは、外部ディスプレイのようにRGBケーブルを使って表示することもできます。詳しくは、『テレビに付属の取扱説明書』と、「本章 10 外部ディスプレイの接続」を参照してください。

### 1 パソコンに接続する

1 HDMI ケーブルのプラグをパソコン本体のHDMI 出力端子に差し込む



2 HDMI ケーブルのもう一方のプラグをテレビのHDMI 入力端子に差し 込む

#### □ 音声の出力をパソコン本体のスピーカからテレビに切り替える

HDMIケーブルで接続したテレビから音声が出ない場合は、設定変更が必要です。

- **1** [スタート] ボタン(<a> ) → [コントロールパネル] をクリックする</a>
- 2 [ **\*\* ハードウェアとサウンド**] **→ [ \*\* サウンド**] **をクリックする** [Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。
- 3 [再生] タブで [NVIDIA HDMI Output] をクリックし、[既定値に 設定] ボタンをクリックする
- 4 [OK] ボタンをクリックする

この設定を行うと、パソコン本体から音声が出力されなくなります。テレビを取りはずし、パソコン本体からの音声出力に戻す場合は、手順 3 で [スピーカー] を選択し、[既定値に設定] ボタンをクリックしてください。

#### **₩** ¥ €

● HDMIケーブルは、HDMIロゴ (HDMI) の表示があるケーブルをご使用ください。

### 表示を切り替える

テレビを接続した場合には、次の表示方法があります。 表示方法は、表示装置の切替えを行うことで変更できます。

#### ■本体液晶ディスプレイだけに表示/テレビだけに表示

いずれかの表示装置にのみ、デスク トップ画面を表示します。





#### ■ 本体液晶ディスプレイとテレビの同時表示

● クローン表示

2つの表示装置それぞれにデスク トップ画面を表示します。





- デュアルビュー (拡張)表示\* 2つの表示装置を1つの大きなデ スクトップ画面として使用(拡張 表示)します。
  - \* デュアルビュー(拡張)表示は、 「Extended Desktop」と表示され ることがあります。



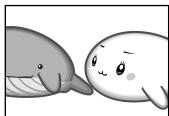

テレビに表示するには次の設定を行ってください。設定を行わないと、テレビには表示されま せん。

#### **⋌** ×E

● 表示を切り替えたとき、システムによって自動的に解像度が変更される場合があります。 本体液晶ディスプレイだけに表示を切り替えると、元の解像度に戻ります。

#### **1** 方法 1 - コントロールパネルで設定する

- 2 [ 🧺 その他のオプション] をクリックする
- 3 [ 🌅 NVIDIAコントロールパネル] をクリックする

初めてクリックしたときは、[NVIDIAコントロールパネル ビューの選択] 画面が表示されます。

[標準設定] をチェックして、[OK] ボタンをクリックしてください。 [プレビューによるイメージ設定の調整] 画面が表示されます。

- 4 [タスクの選択] で [表示] の [複数のディスプレイの設定] をクリックする
- 5 [複数のディスプレイの設定] 画面で表示装置を設定する



#### □ 設定方法

- ■本体液晶ディスプレイ、またはテレビだけに表示
- ① [1.使用するnViewディスプレイ モードを選択します。] で [1台のディスプレイ のみ使用する (シングル)] を選択する
- ② [2.使用するディスプレイを選択します。] で次の項目を選択する
  - ・本体液晶ディスプレイに表示する場合デジタル フラット パネル
  - · **HDMI 出力端子に接続してテレビに表示する場合** HDMI\*<sup>1</sup>
    - \*1 実際には、接続しているHDMI機器の名前が表示されます。
- ③ [適用] ボタンをクリックするメッセージが表示されます。確認して [はい] ボタンをクリックしてください。

#### ■本体液晶ディスプレイとテレビの同時表示

- ① [1.使用するnViewディスプレイ モードを選択します。] で次のいずれかを選択する
  - ・[両方のディスプレイで同じ(クローン)]:クローン表示
  - · [互いに独立して設定 (Dualview)] : デュアルビュー表示
- ② [2.使用するディスプレイを選択します。] でディスプレイを選択する デジタル フラット パネル+HDMI\*1またはHDMI\*1+デジタル フラット パネル \*1 実際には、接続しているHDMI機器の名前が表示されます。
- ③ [適用] ボタンをクリックするメッセージが表示されます。確認して [はい] ボタンをクリックしてください。

必要に応じて、次の画面の設定を行います。

- ① [タスクの選択] で [ビデオとTV] の [信号またはHDフォーマットの変更] をクリックする
- ② [3.使用する信号フォーマットを選択します。] で選択する 接続した機器の信号フォーマットに合わせて、一覧から選択します。

| 国名/地域 | 信号形式  | 設定される画面モード                    |
|-------|-------|-------------------------------|
|       | 480p  | 720×480, True Color (32ビット)   |
|       | 576p  | 720×576, True Color (32ビット)   |
| いずれでも | 720p  | 1280×720, True Color (32ビット)  |
|       | 1080i | 1920×1080, True Color (32ビット) |
|       | 1080p | 1920×1080, True Color (32ビット) |

- \* 選択可能な信号形式は接続されているHDMI機器によって異なります。
- \* 手順②「[2.使用するディスプレイを選択します。] でディスプレイを選択する」で[デジタル フラットパネル+HDMI] のクローン表示を選択している場合は、この項目は表示されません。クローンモードで使用する信号フォーマットを変更する場合は[HDMI+デジタルフラットパネル] を選択してください。
- ③ [適用] ボタンをクリックする

メッセージが表示されます。確認して「はい」ボタンをクリックしてください。

#### **2** 方法2 - FN + F5 キーを使う

● 表示装置をLCD(本体液晶ディスプレイ)に戻す方法

現在の表示装置がLCD(本体液晶ディスプレイ)以外に設定されている場合、表示装置をLCDに戻すことができます。表示装置を選択する画面が表示されていない状態で、FN+F5 キーを3秒以上押し続けてください。

#### 表示装置を選択する

|FN|キーを押したまま|F5|キーを押すと、「TOSHIBA Flash Cards」の表示装置を選択する画面が表示されます。



\* 画面はLCD(本体液晶ディスプレイ)に表示 した場合のカードです。



\* アイコンの一覧です。実際は接続している表示装置に応じて切替え可能なパターンのみ表示されます。

上のカードは現在の表示装置を、下のアイコンは切替え可能なパターンを示しています。 FN キーを押したまま F5 キーを押すたびに、大きなアイコンが移動します。表示する装置が大きなアイコンに変わったところで、FN キーをはなすと表示装置が切り替わります。

アイコンは、左から次の意味を表しています。

● LCD......本体液晶ディスプレイだけに表示

● LCD+CRT......本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイにクローン

表示

● CRT.......外部ディスプレイだけに表示

本体液晶ディスプレイには何も表示されません。

● LCD+HDMI......本体液晶ディスプレイとテレビにクローン表示

本体液晶ディスプレイには何も表示されません。

● LCD+CRT Extended Desktop ......本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイにデュアル

ビュー(拡張)表示

本体液晶ディスプレイがプライマリモニタになります。

● LCD+HDMI Extended Desktop ......本体液晶ディスプレイとテレビにデュアルビュー(拡

張)表示

本体液晶ディスプレイがプライマリモニタになります。

● HDMI+CRT Extended Desktop ....テレビと外部ディスプレイにデュアルビュー(拡張)

表示

テレビがプライマリモニタになります。

#### **₩** ×E

● 表示装置をテレビに切り替えるときは、「方法1」で使用するディスプレイを正しく設定してください。

#### □ デュアルビュー(拡張)表示でプライマリモニタを切り替える方法

現在の表示装置がデュアルビュー(Extended Desktop)表示に設定されている場合、プライマリモニタ、セカンダリモニタを切り替えるアイコン(()が表示されます。



\* 画面はLCD(本体液晶ディスプレイ)とテレビに表示した場合の カードです。



(表示例)

[FN]キーを押したまま[F5]キーを数回押しなおし、プライマリモニタ、セカンダリモニタを切り替えるアイコンが大きい状態で、[FN]キーをはなすと、表示装置が切り替わります。

### 3 レグザリンクを使う

#### 1 レグザリンクとは

レグザリンクを使うと、東芝製液晶テレビ「レグザ\*<sup>1</sup>」に接続している外部機器を、レグザに付属のリモコンで操作することができます。

\*1 レグザリンクに対応しているレグザのみ

#### *(*-√) メモ

- レグザリンクについては、『レグザに付属の取扱説明書』と「付録 **1 13** レグザリンクについて」をよくお読みください。
- レグザリンクに対応している機種の最新情報は、次のホームページで確認してください。 URL: http://www.toshiba.co.jp/digital/regzalink/

#### 本製品で使用できる機能について

レグザが対応している外部機器との接続方法は、HDMI、ネットワーク(LAN)、USBの3種類あります。

参照 対応している外部機器『レグザに付属の取扱説明書』

本製品では、HDMIケーブルを使った接続によるレグザリンク(HDMI連動)により、次のアプリケーションをレグザに付属のリモコンで操作して、映像を再生することができます。

- TOSHIBA DVD PLAYER
- Windows Media Center

各アプリケーションの操作方法については、本書の説明や各ヘルプを参照してください。

レグザのリモコンの操作方法については、『レグザに付属の取扱説明書』を参照してください。 ここでは、レグザリンクを使った操作方法を紹介します。

#### 2 レグザリンクの操作方法

レグザリンクを使うには、次のようにパソコン本体とレグザを設定してください。

- ①パソコン本体とレグザリンクに対応したレグザをHDMIケーブルで接続する
  - 参照 → HDMIケーブルでの接続方法について 『レグザに付属の取扱説明書』「本節 **1** パソコンに接続する」
- ② 接続したレグザの主電源を入れる 接続したレグザの主電源を切っていると、レグザリンクが使えません。 必ず、レグザの主電源を入れてください。
- ③パソコン本体の電源を入れる

すでに「TOSHIBA Flash Cards」などで表示装置を「HDMI」に設定している場合は、手順④の操作を行うと、本体液晶ディスプレイにだけ表示する設定に戻ります。再度、デスクトップ上の[HDMI出力]アイコン( $\ref{pourse}$ )をダブルクリックするか、 $\ref{FN}$ + $\ref{F5}$ キーを押して、表示装置を切り替えてください。

### 4 パソコンから取りはずす

## 1 パソコン本体とテレビに差し込んであるケーブルを抜く

#### ■アプリケーションの利用に関する注意事項

「TOSHIBA DVD PLAYER」で使用する表示装置を変更したい場合は、アプリケーションを 起動する前に表示装置を切り替えてください。

起動中は、表示装置を切り替えることができません。

#### **₩** ×E

- HDMI 出力端子からテレビをはずしたときに、パソコン本体から音声が出力されない場合は、パソコン本体からの音声出力に切り替えてください。
  - ① [スタート] ボタン(の) → [コントロールパネル] をクリックする
  - ② [ハードウェアとサウンド] → [サウンド] をクリックする
  - ③ [再生] タブで [スピーカー] を選択し、[既定値に設定] ボタンをクリックする
  - ④ [OK] ボタンをクリックする
- HDMI接続で、テレビに映像を映しているとき、HDMIケーブルを抜いたあと、再度HDMIケーブルを接続する場合は5秒以上間隔をあけてください。

## 外部ディスプレイの接続

本製品の次のコネクタと外部ディスプレイをケーブルで接続すると、外部ディスプレイに Windowsのデスクトップ画面を表示させることができます。

- HDMI 出力端子
- ŘĞBコネクタ



#### 外部ディスプレイ接続の操作にあたって

ださい。

#### ■接続の前に

外部ディスプレイを接続するときは、『外部ディスプレイに付属の取扱説明書』もあわせて確認 してください。

#### ● HDMI 出力端子で接続する場合

DVI端子がある外部ディスプレイを接続できます。

市販のHDMI←→DVI変換ケーブルをご使用ください。

DVI端子に接続した場合、音声を出力することはできません。また、アプリケーションに よっては、表示できない場合があります。

#### ● RGBコネクタで接続する場合

RGB入力端子がある外部ディスプレイを接続できます。

#### **₹**

- 接続するケーブルは、市販のものを使用してください。
- 使用可能な外部ディスプレイは、本体液晶ディスプレイで設定している解像度により異なります。 解像度にあった外部ディスプレイを接続してください。
- 著作権保護された映像などを外部ディスプレイに表示するためには、HDCPに対応した外部ディスプ レイを接続してください。

#### 1 パソコンに接続する

#### | HDMI出力端子に接続する

1 HDMI ケーブルのプラグをパソコン本体のHDMI 出力端子に差し込む



2 HDMI ケーブルのもう一方のプラグを外部ディスプレイのDVI端子に 差し込む

#### **₹**

● HDMIケーブルは、HDMIロゴ (HコmI) の表示があるケーブルをご使用ください。

#### ■RGBコネクタに接続する

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で接続してください。

付いているタイプの外部ディスプレイケーブルも使用できます。

1 外部ディスプレイのケーブルのプラグをRGBコネクタに差し込む 本製品のRGBコネクタには固定用のネジ穴はありませんが、プラグに固定用のネジが



- 2 外部ディスプレイの電源を入れる
- 3 パソコン本体の電源を入れる

上の手順で電源を入れると、パソコン本体は自動的に外部ディスプレイを認識します。

#### 2 パソコンから取りはずす

#### HDMI 出力端子から取りはずす

1

HDMI 出力端子からケーブルを抜く

#### **₹**

● HDMI接続で、外部ディスプレイに映像を映しているとき、HDMIケーブルを抜いたあと、再度HDMIケーブルを接続する場合は5秒以上間隔をあけてください。

#### ■RGBコネクタから取りはずす

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で取りはずしてください。

- 1 Windowsを終了させてパソコン本体の電源を切る
  - 参照 電源の切りかた『セットアップガイド』
  - 2 外部ディスプレイの電源を切る
  - 3 RGBコネクタからケーブルを抜く

#### 3 表示を切り替える

外部ディスプレイを接続した場合には次の表示方法があります。

- 外部ディスプレイだけに表示する
- 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイに同時表示する
  - ・クローン表示
- ・デュアルビュー(拡張)
- 本体液晶ディスプレイだけに表示する

表示方法は、テレビに表示する場合の説明を参考にしてください。

#### 参照 表示方法について「本章 9-2 表示を切り替える」

「電源オプション」で表示自動停止機能を設定して外部ディスプレイの表示が消えた場合、キー あるいはタッチパッドの操作により表示が復帰します。また、スリープに設定してある場合は、電源スイッチを押してください。

表示が復帰するまで10秒前後かかることがありますが、故障ではありません。

#### ■切替え方法

表示装置を切り替える方法は、テレビに表示する場合の「方法1」や「方法2」を参考にしてください。「方法1」を参考にする場合は、「複数のディスプレイの設定」画面で接続している外部ディスプレイの名前を選択してください。

参照 表示方法について「本章 9-2 表示を切り替える」

#### **₩** ×E

● 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった 色数/解像度で表示されます。

#### 4 表示について

外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。 この場合は、外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。

# 5章



# バッテリ駆動で使う

パソコンをモバイル使用する際に大事な存在であるバッテリは、使いかたによっては長持ちさせることができます。

ここでは、充電や充電量の確認、消費電力を減らす設定について説明しています。

| 1 | バッテリについて  | . 110 |
|---|-----------|-------|
| 2 | 省電力の設定をする | . 114 |

## バッテリについて

パソコン本体には、バッテリパックが取り付けられています。

バッテリを充電して、バッテリ駆動(ACアダプタを接続しない状態)で使うことができます。 本製品を初めて使用するときは、バッテリパックを充電してから使用してください。

バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめACアダプタを接続してバッテリパックの充電を完了 (フル充電) させるか、フル充電したバッテリパックを取り付けてください。

バッテリパックを指定する方法・環境以外で使用した場合には、発熱、発火、破裂するなどの可能性があり、人身事故につながりかねない場合がありますので、十分ご注意をお願いします。『安心してお使いいただくために』や『取扱説明書』に、バッテリパックを使用するときの重要事項が記述されています。バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってください。

## 1 バッテリ充電量を確認する

バッテリ駆動で使う場合、バッテリの充電量が減って作業を中断したりしないよう、バッテリの充電量を確認しておく必要があります。

## **1** Battery LEDで確認する

ACアダプタを使用している場合、Battery □ LEDが点灯します。



Battery 🗖 LEDは次の状態を示しています。

| 白       | 充電完了                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オレンジ    | 充電中                                                                                                             |
| オレンジの点滅 | 充電が必要                                                                                                           |
|         | 参照 → バッテリの充電について「本節 <b>2</b> バッテリを充電する」                                                                         |
| 消灯      | <ul><li>・バッテリが接続されていない</li><li>・ACアダプタが接続されていない</li><li>・バッテリ異常</li><li>異常の場合は、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。</li></ul> |

## 2 通知領域の [バッテリ] アイコンで確認する

通知領域の[バッテリ]アイコン( 型 )の上にポインタを置くと、バッテリ充電量が表示されます。

このときバッテリ充電量以外にも、現在の電源プランが表示されます。



#### 参照 省電力設定について「本章 2 省電力の設定をする」

1ヵ月以上の長期にわたり、ACアダプタを接続したままパソコンを使用してバッテリ駆動を行わないと、バッテリ充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッテリ充電量が減少したときは、Battery □ LEDや [バッテリ] アイコンで充電量の減少が表示されないことがあります。1ヵ月に1度は再充電することを推奨します。

## 3 バッテリ充電量が減少したとき

電源が入っている状態でバッテリの充電量が少なくなると、次のように警告します。

- Battery **□** LEDがオレンジ色に点滅する(バッテリの残量が少ないことを示しています)
- バッテリのアラームが動作する

「電源オプション」で[プラン設定の変更]→ [詳細な電源設定の変更]をクリックして表示される[詳細設定]タブの[バッテリ]→ [バッテリ低下の通知]や[バッテリ切れの操作]で設定すると、バッテリの残量が少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動作を行います。

参照〉省電力設定(電源オプション)について「本章 2 省電力の設定をする」

上記のような警告が起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。

- ①パソコン本体にACアダプタを接続し、充電する
- ②電源を切ってから、フル充電のバッテリパックと取り換える

購入時は休止状態が設定されています。バッテリ減少の警告が起こっても何も対処しなかった場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源を切ります。

長時間使用しないでバッテリが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、 Battery □ LEDでも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったときは、充電してから使用してください。

## ■ 時計用バッテリ

本製品には、取りはずしができるバッテリパックのほかに、内蔵時計を動かすための時計用バッテリが内蔵されています。

時計用バッテリの充電は、ACアダプタを接続し電源を入れているとき(電源ON時)に行われますので、普通に使用しているときは、あまり意識する必要はありません。ただし、あまり充電されていない場合、時計が止まったり、遅れたりすることがあります。

時計用バッテリが切れていると、時間の再設定をうながすWarning (警告)メッセージが出ます。

#### ■充電完了までの時間

| 状態                       | 時計用バッテリ |  |
|--------------------------|---------|--|
| 電源ON (Power 🖒 LEDが白色に点灯) | 24時間    |  |

実際には充電完了まで待たなくても使用できます。また、充電状態を知ることはできません。

## 2 バッテリを充電する

充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。

お願い バッテリを充電するにあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 8 - バッテリを充電するにあたって」を確認してください。

## **1** 充電方法

パソコン本体にACアダプタを接続し、電源コードのプラグをコンセン トに差し込む

DC IN → LEDが白色に点灯してBattery □ LEDがオレンジ色に点灯すると、充 電が開始されます。

電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、電源のON/OFFにかかわらずフル 充電になるまで充電されます。

Battery □ LEDが白色になるまで充電する

バッテリの充電中はBattery LEDがオレンジ色に点灯します。 DC IN In LEDが消灯している場合は、電源が供給されていません。ACアダプタ、 電源コードの接続を確認してください。

## **₹**

● パソコン本体を長時間ご使用にならないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。

#### ■充電完了までの時間

バッテリ充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。 周囲の温度が低いとき、バッテリパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を取り付けてい るとき、アプリケーションを使用しているときは、充電完了まで時間がかかることがあります。 詳細は、別紙の『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照 してください。

#### ■使用できる時間

バッテリ駆動での使用時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異 なります。

詳細は、別紙の『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照 してください。

#### ■バッテリ駆動時の処理速度

高度な処理を要するソフトウェア (3Dグラフィックス使用など)を使用する場合は、充分な 性能を発揮するためにACアダプタを接続してご使用ください。

#### ■使っていないときの充電保持時間

パソコン本体を使わないで放置していても、バッテリ充電量は少しずつ減っていきます。バッテリの保持時間は、放置環境などによって異なります。

保持時間は、充電完了の状態で電源を切った場合の目安にしてください。

詳細は、別紙の『dynabook \*\*\*\*(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

スリープを実行した場合、放電しきるまでの時間が非常に短いため、バッテリ駆動時は休止状態にすることをおすすめします。

## 2 バッテリを長持ちさせる

本製品に搭載されたバッテリをより有効に使うための工夫を紹介します。

## ▋ バッテリの機能低下を比較的遅くする方法

次の点に気をつけて使用すると、バッテリの機能低下を比較的遅くすることができます。

- パソコンとACアダプタをコンセントに接続したままの状態で、パソコンを長時間使用しないときは、ACアダプタをコンセントからはずしてください。
- 1ヵ月以上の長期間バッテリを使わない場合は、パソコン本体からバッテリをはずして、風通しの良い涼しい場所に保管してください。
- おもにACアダプタを接続してパソコンを使用し、バッテリパックの電力をほとんど使用しないなど、100%の残量近辺で充放電をくり返すとバッテリの劣化を早める場合があります。
- 1ヵ月に1度は、ACアダプタをはずしてバッテリ駆動でパソコンを使用してください。

## ■ バッテリ充電量を節約する方法

バッテリを節約して、本製品をバッテリ駆動で長時間使用するには、次の方法があります。

こまめに休止状態にする

参照 [2章 2 - 2 休止状態]

- 入力しないときは、ディスプレイを閉じておく
  - 参照 「2章 2 3 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する」
- 省電力の電源プランを設定する

参照 「本章 2 省電力の設定をする」

## 3 バッテリパックを保管する|

バッテリパックを保管するときは、次の説明をお読みください。

また、『安心してお使いいただくために』や『取扱説明書』にも、バッテリパックを保管する ときの重要事項が記述されています。あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってくだ さい。

- 充電状態の電池を放置しておくと電池が劣化し、もう一度充電したときの容量が減少してしまいます。この劣化は、保存温度が高いほど早く進みます。
- バッテリパックの電極(金属部分)がショートしないように、金属製ネックレス、ヘアピン などの金属類と混在しないようにしてください。
- 落下したり衝撃がかかったりしないよう安定した場所に保管してください。

# 2 省電力の設定をする

## 1 電源オプション

「電源オプション」ではパソコンの電源を管理して、電力の消費方法を状況に合わせて変更することができます。

バッテリ駆動でパソコンを使用しているときに、消費電力を減らして長い時間使用するように 設定したり、電力を使ってパフォーマンスの精度を上げるように設定したりできます。 これらの電源設定を電源プランといいます。

「電源オプション」では、使用環境にあわせて設定された電源プランがあらかじめ用意されていますので、使用環境が変化したときに電源プランを切り替えるだけで、簡単にパソコンの電源設定を変更することができます。

購入時には、次の電源プランが用意されています。

#### • バランス

必要なときは電力を使ってパフォーマンスを最大にし、動作させていないときは電力を節約 します。

● 省電力

パソコンの動作速度などのパフォーマンスを低下させ、消費電力を抑えます。バッテリ駆動のときにこのプランを使用すると、バッテリが通常よりも長くもちます。

● 高パフォーマンス

パフォーマンスと応答速度を最大にします。バッテリ駆動のときにこのプランを使用すると、バッテリが通常よりも早く消費されます。

各電源プランの設定を変更したり、新しく電源プランを追加することもできます。詳しくは、 「電源オプション」のヘルプをご覧ください。

## 1 起動方法

- **1** [スタート] ボタン(<a> ) → [コントロールパネル] をクリックする</a>
- 2 [ 🥌 バッテリ設定の変更] をクリックする

「電源オプション」が起動します。

## ヘルプの起動方法

1 「電源オプション」を起動後、画面右上の 🕡 ボタンをクリックする



**表示された一覧から知りたい項目をクリックする** 該当するページが表示されます。

# 6章



# システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方法について説明しています。

| 1 | 東芝HWセットアップ  | 118 |
|---|-------------|-----|
| 2 | パスワードヤキュリティ | 119 |

# 東芝HWセットアップ

「東芝HWセットアップ」を使い、Windows上でハードウェアの設定を変更できます。 複数のユーザで使用する場合も、設定内容は全ユーザで共通になります。

## 起動方法

- **1** [スタート] ボタン (🌑) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [HWセットアップ] をクリックする 「東芝HWセットアップ」 画面が表示されます。
- 2 各タブで機能を設定し、[OK] ボタンをクリックする [キャンセル] ボタンをクリックした場合は、設定が変更されません。

## ■ヘルプの起動方法

1 [東芝HWセットアップ] 画面上で、知りたい項目にポインタを置く 項目に対するヘルプが表示されます。

# 2

## パスワードセキュリティ

本製品ではパスワードを設定できます。パスワードには大きく分けて次の3種類があります。

- Windowsのログオンパスワード
  - · Windowsにログオンするとき
  - ・インスタントセキュリティ状態やパスワード保護の設定をしたスクリーンセーバを解除す るとき

参照 インスタントセキュリティ機能「2章 4-2-FN キーを使った特殊機能キー」

- ユーザパスワード、スーパーバイザパスワード
  - ・電源を入れたときや休止状態から復帰するとき
  - ユーザパスワードやスーパーバイザパスワードを登録すると、電源を入れたときなどにパスワードの入力が必要になります。

通常はユーザパスワードを登録してください。

スーパーバイザパスワードは、パソコン本体の環境設定を管理する人が使用します。スーパーバイザパスワードを登録すると、スーパーバイザパスワードを知らないユーザは、BIOSセットアップの設定を変更できないようにする、などいくつかの制限を加えることが

この制限を加える必要がなければ、ユーザパスワードだけ登録してください。

● HDDパスワード

できます。

ハードディスクを起動するとき

## **₩** ×E

- スーパーバイザパスワードとユーザパスワードでは、違うパスワードを使用してください。
- パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えてください。
- パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け(ペースト)などの操作は行わず、キーボード の文字キーを押して直接入力してください。

### お願い

● パスワードを忘れてしまって、パスワードを削除できなくなった場合は、使用している機種を確認後、東芝PCあんしんサポートに依頼してください。

パスワードの解除を東芝PCあんしんサポートに依頼する場合は有償です。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有償です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

## ■ パスワードとして使用できる文字

パスワードに使用できる文字は次のとおりです。 アルファベッドの大文字と小文字は区別されません。

| 佐田マナス☆ウ  | アルファベット(半角)                                                                                                                                                             | A B C D E F G H I J K L M N O P<br>Q R S T U V W X Y Z |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 使用できる文字  | 数字(半角)                                                                                                                                                                  | 0123456789                                             |
|          | 記号の一部(半角)                                                                                                                                                               | -=[];',./`& (スペース) など                                  |
| 使用できない文字 | <ul> <li>・全角文字(2バイト文字)</li> <li>・日本語入力システムの起動が必要な文字</li> <li>【例】漢字、カタカナ、ひらがな、日本語入力システムが供給する記録など</li> <li>・記号の一部(半角)</li> <li>【例】 (バーチカルライン)</li> <li>¥(エン)など</li> </ul> |                                                        |

パスワード登録時に警告メッセージが表示された場合は、登録しようとした文字列に使用でき ない文字が含まれています。この場合、もう1度別の文字列を入力し直してください。警告が 表示されない場合も、上記「使用できない文字」に該当する文字は使用しないでください。ま た文字列は必ずキーボードから1文字ずつ直接入力してください。

## ユーザパスワード

「東芝HWセットアップ」でユーザパスワードの設定や、設定の変更ができます。 ユーザパスワードは、BIOSセットアップの「セキュリティ」メニューでも設定できますが、 「東芝HWセットアップ」で設定することをおすすめします。

## 【 ■ ユーザパスワードの登録

- [スタート] ボタン(@)) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [HWセットアップ] をクリックする [東芝HWセットアップ] 画面が表示されます。
- 2 |「パスワード]|タブで「ユーザパスワード]|の「登録]|をクリックする パスワードを入力する画面が表示されます。

3 [パスワードの入力] にパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリック する

パスワードは8文字以内で入力できます。

参照 パスワードに使用できる文字「本節 - パスワードとして使用できる文字」

パスワードは「\*\*\*\*\* (アスタリスク)」で表示されますので画面で確認できません。

間違えないよう、気をつけて入力してください。

パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け(ペースト)などの操作を行わず、キーボードの文字キーを押して直接入力してください。

- 4 [パスワードの確認] に手順 3 で入力したパスワードをもう1度入力 し、[OK] ボタンをクリックする
- **表示されるメッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする** パスワードが登録されます。

## **₹**

パスワードを忘れてしまったときのために、必ずパスワードを控えてください。

## 2 ユーザパスワードの削除|

ユーザパスワードを削除するには、次の手順を実行してください。

- 2 [パスワード] タブで [ユーザパスワード] の [未登録] をクリックする パスワードを入力する画面が表示されます。
- 3 [パスワードの入力] にパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリック する

パスワードが削除されます。

パスワードの入力エラーの場合は、もう1度手順 2 から操作を行ってください。 入力エラーが3回続いた場合は、パスワード削除の操作ができなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もう1度手順 1 から削除の操作を行ってください。

4 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

## 3 ユーザパスワードの変更

ユーザパスワードを変更したい場合は、ユーザパスワードを削除してから、新たに登録してく ださい。

## 2 スーパーバイザパスワード

「スーパーバイザパスワードユーティリティ」で、Windows上からスーパーバイザパスワードの設定や設定の変更ができます。

スーパーバイザパスワードは、BIOSセットアップの[セキュリティ]メニューでも設定できますが、「スーパーバイザパスワードユーティリティ」で設定することをおすすめします。

## **₹**

- スーパーバイザパスワードとユーザパスワードでは、違うものを使用してください。
- パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えてください。
- パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け(ペースト)などの操作を行わず、キーボード の文字キーを押して直接入力してください。

## 1 起動方法

- **1** [スタート] ボタン(🊱) → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [ファイル名を指定して実行] をクリックする
- 2 「C:¥Program Files¥TOSHIBA¥Utilities¥SVPWUTIL.exe」と 入力する
- **3** [OK] ボタンをクリックする 詳しくは、「README.HTM」を参照してください。

## 2 「README.HTM」の起動方法|

- **1** [スタート] ボタン(🌑) → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [ファイル名を指定して実行] をクリックする
- 2 「C:¥Program Files¥TOSHIBA¥Utilities¥SVPWTool ¥README.HTM」と入力する
- 3 [OK] ボタンをクリックする

## 3 パスワードの入力

## 電源を入れたとき/休止状態から復帰するとき

パスワードが設定されている場合、パソコンまたはBIOSセットアップ起動時にパスワード入力画面が表示されます。

この場合は、次の手順を行ってパソコンまたはBIOSセットアップを起動します。

1 設定したとおりにパスワードを入力し、ENTER キーを押す

Arrow Mode LED、Numeric Mode LEDは、パスワードを設定したときと同じ状態にしてください。

パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。電源を入れ直してください。

### **₹**

● ユーザパスワードとスーパーバイザパスワードの両方を設定してある場合は、BIOSセットアップの設定を変更するときは、スーパーバイザパスワードを入力して起動してください。ユーザパスワードを入力して起動すると、変更できる項目に制限があります。

## 1 パスワードを忘れてしまった場合

パスワードを忘れてしまった場合は、東芝PCあんしんサポートに相談してください。パスワードの解除を東芝PCあんしんサポートに依頼する場合は、有償です。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

## HDDパスワード

\* この操作は、「オンラインマニュアル(本書)」を参照しながら実行することはできません。 必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

HDDパスワードは、ハードディスクを保護するセキュリティ機能です。

HDDパスワードの登録、削除、変更などの設定は、BIOSセットアップで行います。

## **1** 注意事項

登録したパスワードの内容は、メモをとるなどして、安全な場所に保管しておくことを強くお すすめします。

#### お願い

● 万一、登録したパスワードを忘れた場合、修理・保守対応ではパスワードを解除できません。こ の場合、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、ハードディスクドライブの交換対 応となります。この場合、有償での交換となります。

ハードディスクドライブが使用できなくなったことによる、お客様またはその他の個人や組織に 対して生じた、いかなる損失に対しても、当社は一切責任を負いません。

HDDパスワードの設定については、この点を十分にご注意いただいた上でご使用ください。

## 2 HDDパスワードの種類

HDDパスワードは、HDDユーザパスワードとHDDマスタパスワードの2つを設定することが 可能です。

#### ■HDDユーザパスワード

各パソコンの使用者自身が設定することを想定したパスワードです。 HDDマスタパスワードを削除すると、同時にHDDユーザパスワードも削除されます。

#### ■HDDマスタパスワード

管理者などがパソコン本体の環境設定を管理/保守するために設定することを想定したパス ワードです。

HDDマスタパスワードはHDDユーザパスワードの代わりに使えます。HDDユーザパスワード を忘れた場合でも、HDDマスタパスワードを入力してハードディスクドライブにアクセスでき ます。

なお、HDDマスタパスワードのみを登録することはできません。

HDDユーザパスワードとHDDマスタパスワードの登録、削除方法は同じです。以降は、HDD ユーザパスワードの設定を例に説明しています。

## 3 HDDパスワードの登録

HDDマスタパスワードの項目は、BIOSセットアップの「HDD1のパスワードの選択」が「マ スタ+ユーザーの場合のみ表示されます。

「マスタ+ユーザ」の場合は、HDDマスタパスワードを設定し、続けてHDDユーザパスワード の設定を行います。

- キーボードの「F2」キーを押しながら電源スイッチを押し、[Qosmio] 画面が表示されてから手をはなしてBIOSセットアップを起動する パスワードを設定している場合は、画面の指示に従って登録したパスワードを入力し、 | ENTER | キーを押してください。
- [セキュリティ] メニューを表示する
- カーソルバーを「HDDユーザパスワードの設定」の「Enter」に合わせ、 ENTER キーを押す

カーソルが「新しいパスワードを入力して下さい。」に移動し、パスワードが入力で きる状態になります。

4 パスワードを入力する

パスワードは8文字以内で入力します。

参照 ユーザパスワードに使用できる文字「本節 - パスワードとして使用できる文字」

パスワードは1文字ごとに「■1 が表示されますので、画面で確認できません。間違 えないよう、気をつけて入力してください。

- |ENTER|キーを押す
  - カーソルが [新しいパスワードを確認して下さい。] に移動します。
- パスワードを入力する 確認のため、手順 4 と同じパスワードをもう1度入力してください。
- |ENTER|キーを押す

「セットアップ通知」画面が表示されます。

2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、「セットアップ警告]画面 が表示されます。「ENTER キーを押して、手順 4 からやり直してください。

- | ENTER キーを押す
  - パスワードが設定され、[HDD1のパスワードの状態] に「設定」と表示されます。
- [終了] メニューでカーソルバーを [変更を保存して終了する] に合わ せ、**ENTER** キーを押す

確認の画面が表示されます。

カーソルバーを [はい] に合わせ、 ENTER キーを押してBIOSセット アップを終了する

設定した内容が保存され、Windowsが再起動します。

## 4 HDDパスワードの削除

- キーボードの「F2」キーを押しながら電源スイッチを押し、[Qosmio] 画面が表示されてから手をはなしてBIOSセットアップを起動する パスワードを設定している場合は、画面の指示に従って登録したパスワードを入力し、 |ENTER||キーを押してください。
- [セキュリティ]メニューを表示する
- カーソルバーを [HDDユーザパスワードの設定] の [Enter] に合わせ、 ENTER キーを押す

カーソルが [現在のパスワードを入力して下さい。] に移動し、パスワードが入力で きる状態になります。

- 登録してあるパスワードを入力する
- 入力すると1文字ごとに [■] が表示されます。
- 5 ENTER キーを押す カーソルが [新しいパスワードを入力して下さい。] に移動します。 入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、「セットアップ警告」画 面が表示されます。手順 4 からやり直してください。
- 6 |ENTER|キーを押す ここでは何も入力しません。カーソルが「新しいパスワードを確認して下さい。」に 移動します。
- ENTER キーを押す ここでは何も入力しません。 [セットアップ通知] 画面が表示されます。
- |ENTER|キーを押す パスワードが削除されます。
- [終了] メニューでカーソルバーを [変更を保存して終了する] に合わ せ、*ENTER* キーを押す

確認の画面が表示されます。

10 カーソルバーを [はい] に合わせ、*ENTER* キーを押してBIOSセット アップを終了する

[HDD1のパスワードの選択] で [マスタ+ユーザ] を選択した場合は、HDDマスタパスワードの削除を行うと、同時にHDDユーザパスワードも削除されます。HDDユーザパスワードのみを削除することはできません。

## 5 HDDパスワードの変更

- 1 キーボードの F2 キーを押しながら電源スイッチを押し、 [Qosmio] 画面が表示されてから手をはなしてBIOSセットアップを起動する パスワードを設定している場合は、画面の指示に従って登録したパスワードを入力し、 ENTER キーを押してください。
- 2 [セキュリティ] メニューを表示する
- **3** カーソルバーを [HDDユーザパスワードの設定] の [Enter] に合わせ、 *ENTER* キーを押す

カーソルが [現在のパスワードを入力して下さい。] に移動し、パスワードが入力できる状態になります。

- 4 登録してあるパスワードを入力する 入力すると1文字ごとに [■] が表示されます。
- **新しいパスワードを入力し、***ENTER* **キーを押す**パスワードは1文字ごとに [■] が表示されますので、画面で確認できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。
  カーソルが [新しいパスワードを確認して下さい。] に移動します。
- 7 手順 6 で入力したパスワードをもう1度入力し、*ENTER* キーを押す [セットアップ通知] 画面が表示されます。 2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、[セットアップ警告] 画面 が表示されます。*ENTER* キーを押して、手順 6 からやり直してください。
- 8 ENTER キーを押す 新しいパスワードが登録され、[HDD1のパスワードの状態] に「設定」と表示されます。

[終了] メニューでカーソルバーを [変更を保存して終了する] に合わ せ、**ENTER** キーを押す

確認の画面が表示されます。

カーソルバーを [はい] に合わせ、 ENTER キーを押してBIOSセット アップを終了する

## 6 HDDパスワードの入力

HDDパスワードが設定されている場合、電源を入れると「HDD1のユーザパスワードの入力」 と表示されます。

この場合は、次のようにするとパソコン本体が起動します。

設定したとおりにHDDパスワードを入力し、ENTER キーを押す

Numeric Mode ■ LEDは、パスワードを設定したときと同じ状態にしてください。 HDDパスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。電源 を入れ直してください。

## **⊘** ×€

● パスワードとHDDパスワードの両方を設定してある場合は、パスワード→HDDパスワードの順に認証 が求められます。ただし、パスワードとHDDパスワードが同一の文字列の場合は、パスワードの認証 終了後、HDDパスワードの認証は省略されます。

# 7 章



# パソコンの動作がおかしいときは

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうしたら良いかを説明しています。

「dynabook.com」で情報を調べる方法なども紹介しています。 トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を読んで、解消方法 を探してみてください。

| 1 | トラブルを解消するまでの流れ | 130 |
|---|----------------|-----|
| 2 | Q&A集           | 135 |

# トラブルを解消するまでの流れ

お使いのパソコンに起こったトラブルについて、解決方法を見つけていきましょう。

## 1 トラブルの原因をつき止めよう

パソコンに起こるトラブルは、その原因がどこにあるかによって解決策が異なります。 そのために、パソコンの構造をある程度知っておくことが必要です。 ここでは、パソコンの構成と、それぞれの構成部分で起こるトラブルの例、その解決方法を紹介します。

#### ■パソコンを構成する3つの部分



#### ● アプリケーションソフトウェアとは

メールやインターネットは、アプリケーションソフトウェアの機能です。Word(文書作成ソフト)や Excel(表計算ソフト)、ウイルスチェックソフトもアプリケーションソフトウェアの代表的なものです。それぞれ製造元が異なります。

#### システム、ドライバとは

システムは、オペレーティングシステム、OSとも言い、パソコンを動かすための基本的な働きをします。本製品のシステムはWindows Vistaです。

ドライバは、周辺機器とシステムを連携する役割をします。ドライバがないと、周辺機器は使用できません。代表的なドライバに、ディスプレイドライバやサウンドドライバ、マウスドライバなどがあります。基本的なドライバは、システムが標準装備していますが、周辺機器によっては、専用のドライバが付属されている場合があります。

#### ハードウェアとは

バッテリやACアダプタはもちろん、画面(ディスプレイ)、キーボード、ハードディスク、CPUなど、パソコン本体を指します。

パソコンはこれらの高度な技術の集合体です。トラブルの原因がそれぞれの製造元にしかわからない場合も多くあります。トラブルの症状にあわせた対処をすることが解決への早道です。トラブルの解決には、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプリケーションソフトウェア→システム、ドライバ→パソコン本体の順にチェックします。

## 2 トラブル対処法

トラブルが発生したときの解決手順を紹介します。

#### STEP1 Q&Aを読む

本書には、トラブルの解決方法をQ&A形式で説明しています。 また、『セットアップガイド』などにもQ&Aが記載されているので、読んでください。

#### STEP2 付属のマニュアルを読む

本製品には目的別に複数のマニュアルがあります。 本書以外のマニュアルも読んでください。

#### STEP3 サポートのサイトで調べる

「dynabook.com」へ接続し、各種サポート情報から解決方法を探します。

参照 dynabook.com「本節 3 トラブル事例を見てみる」

それでもトラブルが解消しない場合は、お問い合わせください。 本製品に用意されているアプリケーションのお問い合わせ先は『取扱説明書 付録 **2** お問い合わせ先』で確認してください。

## 3 トラブル事例を見てみる

東芝パソコン全体の「よくある質問(FAQ)」や、デバイスドライバや修正モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ情報などをご覧になれます。

URL: http://dynabook.com/assistpc/index\_j.htm



サポート情報は、最新情報を掲載するため、内容を変更することがあります。

## ■パソコンの操作に困ったら「よくある質問(FAQ)」

「よくある質問(FAQ)」では、日頃、よく寄せられる質問について、サポートスタッフが、図や解説をまじえて解決方法を掲載しています。



キーワード検索では、条件の選択やキーワードや文章を入力して、検索できます。



サポート情報は、最新情報を掲載するため、内容を変更することがあります。

#### ■メールで質問する「東芝PCオンライン」

「よくある質問(FAQ)」を探しても問題が解決できないときは、専用フォームからお問い合わせください。24時間365日いつでも受け付けており、サポート料は無料です。 で利用には「お客様登録」が必要ですので、事前に登録をしてください。

## 参照 「付録 3 お客様登録の手続き」

- 1 「よくある質問(FAQ)」で解消方法を探す
- 2 「A. 回答・対処方法」の説明の後のアンケートに答える



「3」「4」「5」のいずれかの項目にチェックをつけてください。

3 [送信] ボタンをクリックする

東芝PCオンラインへのリンク画面が表示されます。

## 4 「東芝PCオンライン」をクリックする

画面の説明に従って専用フォームからご質問ください。

メールにてご回答させていただきます。

質問内容、お問い合わせ状況により、回答にお時間をいただくことがございます。ご 了承ください。

このほか、アプリケーションの取り扱い元では、ホームページに情報を掲載している場合があります。アプリケーションについて知りたいことがあるときは、ホームページを確認するのも良いでしょう。

参照 ホームページアドレスについて『取扱説明書 付録 2 お問い合わせ先』

#### ■ モジュールのダウンロード

デバイスドライバや修正モジュールをダウンロードできます。

「ダウンロード」から検索できます。[キーワード検索]では、本製品のシリーズ名などを選択すると、モジュールの情報が一覧表示されます。

OSをアップグレードしたい場合は、OSにあったモジュールをダウンロードしてください。



€ ×E

● 相談窓口やPCのリサイクル、お客様登録については、『東芝PCサポートのご案内』にも詳しく紹介されています。

# 果A3D

ここに掲載しているQ&A集のほかに、『セットアップガイド』にもQ&A集があります。 目的の項目が見つからないときは、『セットアップガイド』も参照してください。

| 1 | 画面/表示136                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になった                                                                                       |
| 2 | キーボード137                                                                                                     |
|   | Q ポインタが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない137         Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう137         Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった138 |
| 3 | タッチパッド/マウス138                                                                                                |
|   | Q クリックしても反応がない                                                                                               |
| 4 | その他                                                                                                          |
|   | Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい139                                                                               |

## 1 画面/表示

## **Q** しばらく放置したら、画面が真っ暗になった

★表示自動停止機能が働いた可能性があります。

画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押さないでください。

SHIFT キーや CTRL キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。 外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることが あります。

★表示装置が適切に設定されていない可能性があります。

FN + F5 キーを3秒以上押し続けてください。表示装置が本体液晶ディスプレイに切り替わります。

参照 詳細について「4章 9 - 2 - 方法2- FN + F5 キーを使う」

- テレビまたは外部ディスプレイを接続した状態で、 Q パソコンをスリープや休止状態から復帰したとき、 本体液晶ディスプレイに何も表示されない
- A テレビまたは外部ディスプレイに、画面表示が切り替わっている可能性があります。

テレビまたは外部ディスプレイの電源を入れて確認してください。パソコン画面が表示されていた場合は、本体液晶ディスプレイに表示を切り替えてください。

参照 詳細について「4章 9-2 表示を切り替える」

- **Q** テレビまたは外部ディスプレイを取りはずしたときに、 画面が表示されなくなった
- ★ テレビまたは外部ディスプレイを接続してください。 テレビまたは外部ディスプレイをプライマリデバイスに指定してデュアルビュー(拡張)表示の設定をした場合に、スリープや休止状態のときにテレビまたは外部ディスプレイを取りはずすと、スリープや休止状態から復帰したときに画面が表示されないことがあります。

テレビまたは外部ディスプレイの取りはずしは、スリープや休止状態のときに行わないでください。

## **Q** 画面が薄暗く、よく見えない

**A** *FN* + *F7* キーを押して、本体液晶ディスプレイ(画面)の輝度を明るくしてください\*<sup>1</sup>

FN + F6 キーを押すと、逆に、本体液晶ディスプレイの輝度は暗くなります。
FN キーで本体液晶ディスプレイの輝度を変更した場合、パソコンの電源を切ったり再起動したりすると設定はもとに戻ります。

★本体液晶ディスプレイの輝度が低く設定されている可能性があります。

[電源オプション] には、本体液晶ディスプレイの輝度を落として消費電力を節約する機能があります。この機能で画面の明るさレベルを下げると、画面が暗くなります。詳細は、[電源オプション] のヘルプを参照してください。次の手順で設定を変更してください。\*1

- ①[スタート] ボタン(砂) → [コントロールパネル] をクリックする
- ②[●システムとメンテナンス] → [》電源オプション] をクリックする
- ③利用するプランを選択し、[プラン設定の変更] をクリックする
- ④ [ディスプレイの輝度を調整]を設定する [バッテリ駆動] と [電源に接続] をそれぞれ設定してください。
- ⑤[変更の保存] ボタンをクリックする
- \*1 この設定は、外部ディスプレイには反映されません。

## 2 キーボード

- **Q** ポインタが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない
- システムが処理中の可能性があります。
   ポインタが輪の形(○)をしている間は、システムが処理をしている状態のため、
   キーボードやタッチパッドなどの操作を受け付けないときがあります。システムの処理が終わるまで待ってから操作してください。
- **Q** キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう
- **A** 文字を入力しているときに誤ってタッチパッドに触れると、カーソルがとんだり、アクティブウィンドウが切り替わってしまうことがあります。
  - ① FN + F9 キーを押す[タッチパッド] のカードが表示されます。
  - ② **FN** キーを押したまま **F9** キーを押し直し、[無効] アイコンが大きい状態で指をはなす

## **Q** キーボードに飲み物をこぼしてしまった

★ 飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失などのおそれがあります。

もし、液体がパソコン内部に入ったときは、ただちに電源を切り、ACアダプタとバッテリパックを取りはずして、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

## 3 タッチパッド/マウス

\*モデルにより、マウスは別売りです。

## **Q** クリックしても反応がない

▲ システムが処理中の可能性があります。

ポインタが輪の形( ○) をしている間は、システムが処理をしている状態のため、 タッチパッド、マウス、キーボードなどの操作を受け付けないときがあります。シス テムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

▲ マウスが正しく接続されていない可能性があります。

マウスとパソコン本体が正しく接続されていないと、マウスの操作はできません。マウスのプラグを正しく接続してください。

- ▲ タッチパッドのみ操作を受け付けない場合、タッチパッドが無効に設定されている可能性があります。
  - ① FN + F9 キーを押す[タッチパッド] のカードが表示されます。
  - ② FN キーを押したまま F9 キーを押し直し、[有効] アイコンが大きい状態で指をはなす

参照 タッチパッドについて「2章 3 タッチパッド」

## $oldsymbol{Q}$ ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい

- ★ 次の手順で、ダブルクリックの速度を調節してください。
  - ① [X9-F] ボタン  $(\Theta) \rightarrow [XFD-N/YAN]$  をクリックする
  - ②[◀マウス]をクリックする「マウスのプロパティ]画面が表示されます。
  - ③ [ボタン] タブで [ダブルクリックの速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
  - ④ [OK] ボタンをクリックする

## **Q** ポインタの速度を調節したい

- ★ 次の手順でポインタの速度を変更してください。
  - ①[スタート] ボタン(優) → [コントロールパネル] をクリックする
  - ② [♥ マウス] をクリックする 「マウスのプロパティ] 画面が表示されます。
  - ③ [ポインタオプション] タブで [速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
  - ④ [OK] ボタンをクリックする

## **Q** 光学式マウスの反応がおかしい

A 光の反射が正しく認識されていない可能性があります。

反射しにくい素材の上で使うと正しくセンサーが働かず、ポインタがうまく動きません。次のような場所では動作が不安定になる場合があります。

- 光沢のある表面(ガラス、研磨した金属、ラミネート、光沢紙、プラスチックなど)
- 画像パターンの変化が非常に少ない表面(人工大理石、新品のオフィスデスクなど)
- 画像パターンの方向性が強い表面(正目の木材、立体映像の入ったマウスパッドなど)

明るめの色のマウスパッドや紙など、光の反射を認識しやすい素材を使ったものの上で使用してください。

光学式マウスに対応したマウスパッドの使用を推奨します。

光学式マウスに対応していないものやマウスパッドの模様によっては、正常に動作しない場合があります。

★ 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り除いてください。

- 4 その他
- ${f Q}$  パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい
- ★ 次の操作を行ってください。
  - テレビ、ラジオの室内アンテナの方向を変える
  - テレビ、ラジオに対するパソコン本体の方向を変える
  - パソコン本体をテレビ、ラジオから離す
  - テレビ、ラジオのコンセントとは別のコンセントを使う
  - コンセントと機器の電源プラグとの間に市販のフィルタを入れる
  - 受信機に屋外アンテナを使う
  - 平行フィーダを同軸ケーブルに替える

# 付録

本製品の機能を使用するにあたってのお願いや技術基準適合などについて記しています。

| 1 | で使用にあたってのお願い142     |
|---|---------------------|
| 2 | 記録メディアについて154       |
| 3 | お客様登録の手続き159        |
| 4 | 技術基準適合について161       |
| 5 | 各インタフェースの仕様166      |
| 6 | 無線LANについて170        |
| 7 | 東芝サービスステーションについて179 |
| 8 | ホームネットワークを楽しもう181   |

## ご使用にあたってのお願い

本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただきたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。

## 1 「PC引越ナビ」について|

#### ■ 前のパソコンの動作環境について

● すべてのパソコンでの動作確認は行っておりません。したがって、すべてのパソコンでの動作は保証できません。

#### ■操作にあたって

- 「1章 1 2 起動方法 | を参照して、注意制限事項を確認してください。
- こん包プログラムが作成するこん包ファイルを分割される場合、分割されるこん包ファイル の大きさは、最大2GBとなります。
- 「PC引越ナビ」がこん包ファイルで同時に移行できるファイル数は、最大65,000ファイルです。
- こん包プログラムからこん包ファイルを作成するには、作成される予定のこん包ファイルの 大きさの約2.3倍の空き容量が、保存先の装置に必要です。

## 2 パソコン本体について

## ■ タッチパッドの操作にあたって

● タッチパッドを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使わないでください。 タッチパッドが故障するおそれがあります。

## 3 ハードディスクドライブについて

#### ■ 操作にあたって

- Disk **〇** LEDが点灯中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。ハードディスクドライブが故障したり、データが消失するおそれがあります。
- ハードディスクに保存しているデータや重要な文書などは、万一故障が起こったり、変化/ 消失した場合に備えて、定期的にフロッピーディスクやCD/DVDなどに保存しておいてく ださい。記憶内容の変化/消失など、ハードディスク、フロッピーディスク、CD/DVDな どに保存した内容の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご 了承ください。
- 磁石、スピーカ、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するものの近くに置かないでください。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。
- パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。ハードディスクの磁性面に傷が付いて、使えなくなることがあります。磁性面に付いた傷の修理はできません。

## **4** CDやDVDについて

#### **■ CD/DVDの操作にあたって**

- ディスクトレイLEDが点灯しているときは、イジェクトボタンを押したり、CD/DVDを取り出す操作をしないでください。CD/DVDが傷ついたり、ドライブが壊れるおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、ドライブにCD/DVDが入っていないことを確認してください。入っている場合は取り出してください。
- ディスクトレイ内のレンズおよびその周辺に触れないでください。ドライブの故障の原因に なります。
- 電源が入っているときには、イジェクトホールを押さないでください。回転中のCD/DVD のデータやドライブが壊れるおそれがあります。

#### 参照 イジェクトホールについて「2章 6 - 3 - CD/DVDが出てこない場合」

- ドライブのトレイを開けたときに、CD/DVDが回転している場合には、停止するまで CD/DVDに手を触れないでください。けがのおそれがあります。
- CD/DVDをディスクトレイにセットするときは、無理な力をかけないでください。
- CD/DVDを正しくディスクトレイにセットしないとCD/DVDを傷つけることがあります。
- 本製品では、8cm、12cmのCD/DVDのみ使用できます。これら以外のCD/DVDは使用できません。

#### DVD-RAMのフォーマットについて

● フォーマットを行うと、そのDVD-RAMに保存されている情報はすべて消去されます。一度 使用したDVD-RAMをフォーマットする場合は注意してください。

## **5** 有線LANについて

#### ■ LANケーブルの使用にあたって

- LANケーブルは市販のものを使用してください。
- LANケーブルをパソコン本体のLANコネクタに接続した状態で、LANケーブルを引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。LANコネクタが破損するおそれがあります。
- LANインタフェースを使用するとき、1000BASE-T規格は、エンハンストカテゴリ (CAT5E) 以上のケーブルおよびコネクタを使用してください。100BASE-TX規格は、カテゴリ5 (CAT5) 以上のケーブルおよびコネクタを使用してください。 10BASE-T規格は、カテゴリ3 (CAT3) 以上のケーブルが使用できます。

## **6** 無線LANについて

#### **|無線LANを使用するにあたって**

- 無線LANの無線アンテナは、できるかぎり障害物が少なく見通しのきく場所で最も良好に動作します。無線通信の範囲を最大限有効にするには、ディスプレイを開き、本や分厚い紙の束などの障害物でディスプレイを覆わないようにしてください。
  - また、パソコンとの間を金属板で遮へいしたり、無線アンテナの周囲を金属性のケースなどで覆わないようにしてください。
- 本製品の無線LANを使用できる地域については、「付録 6 7 使用できる国/地域について いて を確認してください。

#### ■無線LANの操作にあたって

- Bluetoothと無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- アドホックネットワーク機能で、設定されているネットワーク名へのネットワーク接続が不可能になる場合があります。
  - この場合、再度ネットワーク接続を可能にするには、同じネットワーク名で接続されていたコンピュータすべてに対して、新たに別のネットワーク名で設定を行う必要があります。

## 7 周辺機器について

#### ■周辺機器の取り付け/取りはずしについて

- 取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。4章の各節を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。
  - ・ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の 電源を切ってから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態 で機器の取り付け/取りはずしを行うことです。
  - ・適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えない でください。冬場は特に注意してください。
  - ・ホコリが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
  - ・極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
  - ・静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしないでください。
  - ・本書および『取扱説明書』で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでください。
  - ・作業時に使用するドライバは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
  - ・本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
  - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせて ください。
  - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないで ください。

# USB対応機器の操作にあたって

- 電源供給を必要とするUSB対応機器を接続する場合は、USB対応機器の電源を入れてから パソコン本体に接続してください。
- USB対応機器を使用するには、システム(OS)、および機器用ドライバの対応が必要です。
- すべてのUSB対応機器の動作確認は行っていません。したがってすべてのUSB対応機器の 動作は保証できません。
- USB対応機器を接続したままスリープまたは休止状態にすると、復帰後USB対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB対応機器を接続し直すか、パソコンを再起動してください。

## □ 取りはずす前に確認しよう

- 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。
- USBフラッシュメモリやMOドライブなど、記憶装置のUSB対応機器を取りはずす場合は、 データを消失するおそれがあるため、必ず使用停止の手順を行ってください。

# USBの常時給電について

◆ 本機能は初期設定では無効になっておりますので、使用するには本機能を有効にする必要があります。

有効に設定する方法は、次のとおりです。

- ① [スタート] ボタン ( 🚱 ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [HWセットアップ] をクリックする [東芝HWセットアップ] 画面が表示されます。
- ② [USB] タブの [スリープ時のUSB充電] で [有効にする(Mode1)] をチェックする 通常は [有効にする(Mode1)] に設定してください。 [有効にする(Mode1)] で本機能 を使用できない場合は、 [有効にする(Mode2)] に設定を変更してください。
- ③ [OK] ボタンをクリックする
- 本機能を利用しての充電は、専用充電器で充電する場合と比較して、より多くの充電時間が 必要になることがあります。
- パソコン本体にACアダプタを接続せず常時給電に対応したUSBコネクタに外部機器を接続した場合でも、USBコネクタからの常時給電が行われます。このためパソコンの電源がOFFの状態でもバッテリが消費されますので、ACアダプタを接続してお使いになることをおすすめします。
- パソコン本体の電源ON/OFFと連動するUSBバスパワー(DC5V)連動機能を持つ外部機器は、常に動作状態になることがあります。
- 常時給電に対応したUSBコネクタに接続された外部機器の使用電流が過大の場合、安全性確保のためUSBバスパワー(DC5V)の供給を停止させることがあります。 この場合、外部機器の仕様を確認し、常時給電に対応したUSBコネクタに接続する外部機器の使用電流全体の合計を500mA以下にしてください。

その後、パソコン本体の電源をON/OFFすることで復帰します。

- ●「東芝HWセットアップ」の設定で、本機能の設定が「有効にする」になっていると、常時 給電に対応したUSBコネクタでは「USB WakeUp 機能」\*<sup>1</sup> が機能しません。 常時給電に対応したUSBコネクタで「USB WakeUp 機能」を使用する場合は、本機能を 「無効にする」に設定してください。
  - \*1 USB WakeUp機能とは、USBコネクタに接続した外部機器によってパソコン本体をスリープ状態から 復帰させる機能です。本機能はOSがWindows Vistaの場合、すべてのUSBコネクタで有効です。

## **| eSATA対応機器の操作にあたって**

● スリープまたは休止状態でパソコンのeSATA/USBコネクタにeSATA対応機器を接続しないでください。eSATA対応機器を認識できない場合があります。 eSATA対応機器は、パソコンに電源が入った状態で接続してください。

# i.LINK(IEEE1394)対応機器の操作にあたって

- 静電気が発生しやすい場所や電気的ノイズが大きい場所での使用時には注意してください。 外来ノイズの影響により、転送データが一部欠落する場合があります。万一、パソコンの故 障、静電気や電気的ノイズの影響により、再生データや記録データの変化、消失が起きた場 合、その際のデータ内容の保証はできません。あらかじめ了承してください。
- ビデオカメラから取り込んだ画像データ、音声データは、個人として楽しむほかは、著作権 法上、権利者に無断で使用できません。
- デジタルビデオカメラなどを使用し、データ通信を行っているときにほかのi.LINK対応機器の取り付け/取りはずしを行うと、データがコマ落ちする場合があります。 i.LINK対応機器の取り付け/取りはずしは、データ通信を行っていないとき、またはパソコン本体の電源を入れる前に行ってください。
- i.LINK対応機器を使用するには、システム(OS)および周辺機器用ドライバの対応が必要です。
- すべてのi.LINK対応機器の動作確認は行っていません。したがって、すべてのi.LINK対応機器の動作は保証できません。
- ケーブルは規格に準拠したもの(S100、S200、S400対応)を使用してください。詳細 については、ケーブルのメーカにお問い合わせください。
- 取り付ける機器によっては、スリープまたは休止状態にできなくなる場合があります。
- i.LINK対応機器を接続してアプリケーションから使用している間は、i.LINK 対応機器の取り付け/取りはずしや電源コードとAC アダプタの取りはずしなど、パソコン本体の省電力設定の自動切替えを伴う操作を行わないでください。行った場合、データの内容は保証できません。
- i.LINK対応機器とパソコン本体の間でデータ転送している間は、スリープまたは休止状態にしないでください。データの転送が中断される場合があります。

# □ 取りはずす前に確認しよう

- 取りはずすときは、i.LINK対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを 確認してください。
- MOドライブなど、記憶装置のi.LINK対応機器を取りはずす場合は、データが消失するおそれがあるため、必ず使用停止の手順を行ってください。

# ■ ヘッドホンの操作にあたって

- 次のような場合にはヘッドホンを使用しないでください。雑音が発生する場合があります。
  - ・パソコン本体の電源を入れる/切るとき
  - ・ヘッドホンの取り付け/取りはずしをするとき

# 光デジタル対応機器の操作にあたって

- すべての光デジタル対応機器の動作確認は行っておりません。したがって、すべての光デジタル対応機器の動作は保証いたしかねます。
- 光デジタル対応機器を接続するためには市販のケーブルが必要です。パソコン本体の端子は光ミニプラグ、光デジタル対応機器の端子は光ミニプラグまたは光角形プラグです。

で使用の機器にあったケーブルをご購入ください。

- 光デジタルオーディオ出力端子から出力される音声は、サンプリング周波数が48kHzに固定されています。そのため、このサンプリング周波数に対応していない光デジタル対応機器では動作しません。
- 光デジタルオーディオ出力端子からの音声をコピーする場合、次の内容をよくお読みください。
  - ・お客様が光デジタルオーディオ出力端子を使用して他人の著作物を録音、複製などを行う場合は、個人的に使用する目的でのみ行うことができます。また著作物によっては、一切の録音、複製などができないものがあります。これらに反して録音、複製などを行うことは、著作権法に違反する場合がありますので、光デジタルオーディオ出力端子を使用して録音、複製などを行う場合には、著作権法を遵守のうえ、適切にご使用ください。
  - ・お客様がソフトウェアの標準設定を変更して光デジタルオーディオ出力端子をご使用された場合、著作権者により「複製自由」とされた著作物であっても、「1回限りの複製」しかできない場合があります。
- 複製が禁止されている著作物は、再生のみ可能です。録音/複製はできません。
- ●「TOSHIBA DVD PLAYER」で「コピー禁止」のDVDを再生した場合や、著作権保護機能(SCMSに準拠)を持つプレーヤでCDや音楽ファイルを再生した場合、録音できない場合があります。

SCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)とは、デジタル音源からのコピーを一世代のみに制限する技術です。例えば、音楽CDからMDに録音することはできますが、録音したMDからさらにほかのMDに録音することはできません。

# ▋ オーディオ機器の操作にあたって

- すべてのオーディオ機器の動作確認は行っておりません。 したがって、すべてのオーディオ機器の動作は保証いたしかねます。
- お客様がオーディオ入力端子を使用して他人の著作物を録音、複製などを行う場合は、個人的に使用する目的でのみ行うことができます。また著作物によっては、一切の録音、複製などができないものがあります。これらに反して録音、複製などを行うことは、著作権法に違反する場合がありますので、オーディオ入力端子を使用して録音、複製などを行う場合には、著作権法を遵守のうえ、適切にご使用ください。

# **■ ExpressCardの操作にあたって**

- ホットインサーションに対応していないExpressCardを使用する場合は、必ずパソコン本体の電源を切ってから取り付け/取りはずしを行ってください。
- ExpressCardには、長い時間使用していると熱を帯びるものがあります。ExpressCardを取りはずす際に、ExpressCardが熱い場合は、少し時間をおき、冷めてからExpressCardを取りはずしてください。
- ExpressCardの使用停止は必ず行ってください。使用停止せずにExpressCardを取りはず すとシステムが回復不能な影響を受ける場合があります。

# ■ テレビ/外部ディスプレイ接続の操作にあたって

- すべてのテレビとの接続動作確認は行っていません。したがって、すべてのテレビへの表示 は保証できません。
  - テレビによっては正しく表示されない場合があります。
- 必ず、DVDなどを再生する前に、表示装置の切替えを行ってください。再生中は表示装置を切り替えないでください。
- ●次のようなときには、表示装置を切り替えないでください。
  - ・データの読み出しや書き込みをしている間
  - ・通信を行っている間
- デュアルビュー(拡張)表示でテレビまたは外部ディスプレイをプライマリデバイスに設定 した場合、スリープまたは休止状態のときにテレビまたは外部ディスプレイをはずさないで ください。スリープまたは休止状態から復帰したときにログオン画面が表示されずに、操作 できなくなることがあります。
- HDMI出力端子にテレビまたは外部ディスプレイを接続しているときに、ほかのコネクタに テレビまたは外部ディスプレイや外部サウンド機器が接続されている場合、画面表示を切り 替えたりHDMIケーブルを抜き差ししたりすると、システムによって自動的に画面表示また はサウンド出力が切り替わることがあります。

# 8 バッテリについて

# ■ バッテリを充電するにあたって

・バッテリパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことがあります。 バッテリは5~35℃の室温で充電してください。

社団法人 電子情報技術産業協会の「バッテリ関連Q&A集」について http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menul.htm

# 9 CD/DVDにデータのバックアップをとる

# ■ CD/DVDに書き込む前に

CD/DVDに書き込みを行うときは、市販のライティングソフトウェアは使用しないでください。 CD/DVDに書き込みを行うときは、次の注意をよく読んでから使用してください。

守らずに使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブへのショックなど本体異常や、メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き込みに失敗することがあります。

- ●書き込みに失敗したCD/DVDの損害については、当社は一切その責任を負いません。また、 記憶内容の変化・消失など、CD/DVDに保存した内容の損害および内容の損失・消失によ り生じる経済的損害といった派生的損害については、当社は一切その責任を負いませんので、 あらかじめご了承ください。
- CD/DVDに書き込むときには、それぞれの書き込み速度に対応し、それぞれの規格に準拠したメディアを使用してください。また、推奨するメーカのメディアを使用してください。

## 参照 CD/DVDについて「2章 6 CDやDVDを使う」

- バッテリ駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続してパソコン本体を電源コンセントに接続して使用してください。
- 書き込みを行うときは、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。また、スリープ、休止状態、シャットダウンまたは再起動を実行しないでください。

## 参照 省電力機能について「5章 2 省電力の設定をする」

- 次に示すような、ライティングソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてください。
  - ・スクリーンセーバ
  - ・ウイルスチェックソフト
  - ・ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティリティ
  - ・音楽CDやDVDの再生アプリケーション
  - モデムなどの通信アプリケーション など

ソフトウェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となります。

- SDメモリカード、SDHCメモリカード、USB接続などのハードディスクドライブなど、本製品の内蔵ハードディスク以外の記憶装置にあるデータを書き込むときは、データをいったん本製品の内蔵ハードディスクに保存してから書き込みを行ってください。
- LANを経由する場合は、データをいったん本製品の内蔵ハードディスクに保存してから書き 込みを行ってください。
- ●「TOSHIBA Disc Creator」は、パケットライト形式での記録機能は備えていません。
- ●「TOSHIBA Disc Creator」を使用してDVD-RAMにデータを書き込むことはできません。
- 本製品に付属している「TOSHIBA Disc Creator」を使用してDVD-Video、DVD-VR、DVD-Audioを作成することはできません。
- 書き込み可能なDVDをバックアップする場合は、同じ種類の書き込み可能なDVDメディアでないとバックアップできない場合があります。詳細は「TOSHIBA Disc Creator」のヘルプを参照してください。
- 著作権保護されているDVD-Video を「TOSHIBA Disc Creator」を使用してバックアップを作成しても、作成されたメディアで映像を再生することはできません。

- 「TOSHIBA Disc Creator」を使用してCD-ROM、CD-R、CD-RWからDVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rにバックアップを作成することはできません。
- 「TOSHIBA Disc Creator」を使用してDVD-ROM、DVD-Video、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+R からCD-R、CD-RWへバックアップを作成することはできません。
- ●「TOSHIBA Disc Creator」を使用して、ほかのソフトウェアや、家庭用DVDビデオレコーダで作成したDVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rのバックアップを作成できないことがあります。

# 書き込みを行うにあたって

- タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、ユーザを切り替える、画面の解像度や色数の 変更など、パソコン本体の操作を行わないでください。
- パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。
- ■書き込み中は、周辺機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。

#### 参照 周辺機器について「4章 周辺機器を使って機能を広げよう」

- パソコン本体から携帯電話、およびほかの無線通信装置を離してください。
- 重要なデータについては、書き込み終了後、必ずデータが正しく書き込まれたことを確認してください。
- ●「TOSHIBA Disc Creator」では、データが正常に書き込まれたことを確認(簡易チェック)するように設定されています。

次の手順で確認できます。

- ②「データCD/DVD作成」をクリックする
- ③メインウインドウで [設定] をクリックし、[書き込み設定] → [データCD/DVD設定]をクリックする



[データCD/DVD設定] 画面が表示されます。

④ [データチェック] で [書き込み後にデータをチェックする] がチェックされているか確認する

[簡易チェック]と「詳細チェック」を選択することができます。



# 10 DVDの再生にあたって

本項では、「DVD」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD-VideoディスクとDVD-VRディスクを示します。

- 使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちする場合があります。
- 家庭用DVDレコーダで録画した、ファイナライズされていないDVDはパソコンで再生できない場合があります。
- DVDの再生には、「TOSHIBA DVD PLAYER」を使用してください。「Windows Media Player」やその他市販ソフトを使用してDVDを再生すると、表示が乱れたり、再生できない場合があります。このようなときは、「TOSHIBA DVD PLAYER」を起動し、DVDを再生してください。
- DVD再生ソフト「TOSHIBA DVD PLAYER」では、DVD-VideoとDVD-R(-VRモード) の再生ができます。Video CD、Audio CD、MP3の再生はサポートしていません。
- DVD再生時は、なるべくACアダプタを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズ な再生ができない場合があります。バッテリ駆動で再生する場合は電源プランで「高パフォーマンス」を選択してください。
- DVDを再生する前に、ほかのアプリケーションを終了させてください。また、再生中には ほかのアプリケーションを起動させたり、不要な操作は行わないでください。
- ●「TOSHIBA DVD PLAYER」の起動中は、スリープ、休止状態を実行しないでください。
- 「TOSHIBA DVD PLAYER」の起動中は、コンピュータのロック状態に移行する操作 (\*) + L キーまたはFN + F1 キーを押す)をしないでください。
- Regionコードは4回まで変更することができますが、通常は出荷時のままご利用ください。 出荷時の状態では、Regionコードが「2」に設定されておりますので、Regionコードが 「2」または「ALL」のDVD-Videoをご使用ください。
- 外部ディスプレイまたはテレビに表示する場合は、再生する前にあらかじめ表示装置を切り替えてください。また、クローン表示設定でDVDを再生することはできません。

#### 参照 表示装置の切替え「4章 周辺機器を使って機能を広げよう」

● 外部ディスプレイ側の解像度やリフレッシュレートが高い場合、DVD再生画像が正常に表示されないことがあります。その際はいったん再生を終了し、外部ディスプレイ側の解像度、リフレッシュレートや色数を下げてご使用ください。

その他の注意については、「TOSHIBA DVD PLAYER」のヘルプに記載しています。 「TOSHIBA DVD PLAYER」のヘルプの起動は、[スタート] ボタン (

) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA DVD PLAYER] → [TOSHIBA DVD PLAYER ヘルプ] をクリックしてください。

# 11 Webカメラについて

# **■ Webカメラを使用するにあたって**

- Webカメラを太陽に直接向けないでください。
- Webカメラのレンズ部分に触れたり、強く押したりしないでください。画質が低下する原因となります。

レンズ部分が汚れた場合は、眼鏡ふき(クリーナークロス)などの柔らかい布でふいてください。

# 12 顔照合機能について

- ●「TOSHIBA Face Recognition」は本人の認証・照合を保証するものではありません。 登録者の髪型・帽子の有無・眼鏡の有無など登録時と顔に変化があると認識率が低下する可 能性があります。
- 登録者に似ている顔を誤照合する場合があります。
- セキュリティを目的としたWindowsパスワードの置き換えには適しません。 セキュリティが重要な場合には、適切なWindowsパスワードをログインにお使いください。
- 周囲の明るさや光の方向の違いがあると、登録者であっても正しく照合できない場合があります。その場合はWindowsパスワードを使ってログインしてください。 登録者本人の照合に連続して失敗する場合には、追加学習を行うと照合しやすくなります。
- 顔照合に失敗した顔データをログ情報として記録していますので、パソコンを廃棄するときにはアプリケーションをアンインストールするか、「TOSHIBA Face Recognition」を起動しログを全件削除してください。
- ●「TOSHIBA Face Recognition」の使用または使用不能から生じる付随的な損害(記憶内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して当社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 当社は、以下に関して一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
  - ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた不便または損害
  - ・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる不具合、またはその結果 生じた不便または損害
  - ・顔情報や照合履歴など記憶内容の消失、あるいは漏えいなどにより生じるいかなる損害、 クレームなど(「TOSHIBA Face Recognition」に登録された顔情報など記憶内容は、 お客様の責任において管理願います。)
  - ・何らかの原因による登録・照合に関する不動作。 および、不動作に起因する損害。

# 13 レグザリンクについて

● レグザと本製品が正しく接続されているにも関わらず、レグザに付属のリモコンから本製品の操作ができない場合は、一度本製品を再起動し、HDMIケーブルをはずしてから、つなぎなおしてください。

# ■ レグザからパソコン本体の電源を操作するには

- レグザから操作して、本製品の電源を入れたり切ったりすることができます。

  - ②機能を有効にする場合は、[HDMI連動を有効にする] と [HDMI連動対応のテレビから本機の電源のオン、オフをできるようにする] をチェックする 機能を使わない場合は、チェックをはずしてください。
  - ③ [OK] ボタンをクリックする

## ▋パスワードの入力について

• パスワードの入力を求められた場合には、レグザからパスワードを入力することはできません。

参照 Windows ログオンパスワードについて『Windows ヘルプとサポート』

# 2

# 記録メディアについて

メディアを使う前に、次の内容をよく読んでください。

# 1 使えるCDを確認しよう

# **■ CD-RW、CD-Rについて/CD-RW、CD-Rの使用推奨メーカ**

- CD-RW、CD-Rに書き込む際には、『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名)シリーズをお 使いのかたへ』でメディアの使用推奨メーカを確認してください。
- CD-Rに書き込んだデータの消去はできません。
- CD-RWメディアは書き換え可能なメディアですが、「TOSHIBA Disc Creator」で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。 ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずCD-RWメディアの消去を行い、改めて必要なファイルだけを書き込んでください。
- CD-RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を 十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去するメディアを セットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。

参照 エラーチェックの方法『Windowsヘルプとサポート』

● ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込みができなくなる場合があります。データなどを書き込む際は、メディアの状態をよくご確認ください。

# 2 使えるDVDを確認しよう

#### ■ DVD-RAMの種類

DVD-RAMにはいくつかの種類があります。本製品のドライブで使用できるDVD-RAMは次のとおりです。

カートリッジタイプのメディアは、カートリッジから取り出してドライブにセットしてください。両面ディスクで、読み出し/書き込みする面を変更するときは、一度ドライブからメディアを取り出し、裏返してセットし直してください。

○:使用できる ×:使用できない

| DVD-RAMの種類          | 本製品の対応 |  |
|---------------------|--------|--|
| カートリッジなし*1          | 0      |  |
| カートリッジタイプ(取り出し不可)   | ×      |  |
| カートリッジタイプ(取り出し可能)*2 | 0      |  |

- \*1 一部の家庭用DVDビデオレコーダでは再生できない場合があります。
- \*2 2.6GB、5.2GBのディスクは使用できません。

# **■ DVDについて/DVDの使用推奨メーカ**

- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rに書き込む際には、『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』でメディアの使用推奨メーカを確認してください。
- DVD-R、DVD+Rに書き込んだデータの消去はできません。
- DVD-RW、DVD+RW メディアは書き換え可能なメディアですが、「TOSHIBA Disc Creator」で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。 ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずDVD-RW、DVD+RWメディアの消去を行い、 改めて必要なファイルだけを書き込んでください。
- DVD-RW、DVD+RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されているときには、書き込み・消去するメディアを セットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。
- DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、DVDの規格に準拠するため、書き込むデータのサイズが約1GBに満たない場合にはダミーのデータを加えて、最小1GBのデータに編集して書き込みます。
  - このため、実際に書き込もうとしたデータが少ないにもかかわらず、書き込み完了までに時間がかかることがあります。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。

#### 参照 エラーチェックの方法『Windowsヘルプとサポート』

- ▶ ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込みができなくなる場合があります。データなどを書き込むときは、メディアの状態をよくご確認ください。
- DVD-RAMをドライブにセットしたとき、システムがDVD-RAMを認識するまでに多少時間がかかります。

# **₹**

● 作成したDVDは、一部の家庭用DVDビデオレコーダやパソコンでは再生できないこともあります。また、作成したDVD+R DLメディア、DVD-R DLメディアを再生するときは、それぞれのメディアの読み取りに対応している機器を使用してください。

# 3 メディアカードを使う前に

# **1** メディアカードの操作にあたって│

- ブリッジメディア □ LEDが点灯中は、電源を切ったり、メディアを取り出したり、パソコン本体を動かしたりしないでください。データやメディアが壊れるおそれがあります。
- メディアは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しく挿し込まれていない場合、 パソコンの動作が不安定になったり、メディアが壊れるおそれがあります。
- スリープ中は、メディアを取り出さないでください。データが消失するおそれがあります。
- メディアのコネクタ部分(金色の部分)には触れないでください。静電気で壊れるおそれがあります。
- メディアを取り出す場合は、必ず使用停止の手順を行ってください。データが消失したり、 メディアが壊れるおそれがあります。

# 2 SDメモリカード/SDHCメモリカードを使う前に

- ブリッジメディアスロットにminiSDメモリカードをセットするときは、必ずSDメモリカードサイズのminiSDメモリカード用のアダプタを装着した状態で行ってください。microSDメモリカードをセットするときは、必ずSDメモリカードサイズのmicroSDメモリカード用のアダプタを装着した状態で行ってください。miniSDメモリカードサイズのmicroSDメモリカード用のアダプタは使用できません。
- ブリッジメディアスロットからminiSDメモリカード/microSDメモリカードを取りはずす ときは、必ずminiSDメモリカードまたはmicroSDメモリカード用のアダプタに装着したま まの状態で行ってください。
- すべてのSDメモリカード/SDHCメモリカードの動作確認は行っていません。したがって、 すべてのSDメモリカード/SDHCメモリカードの動作保証はできません。
- SDメモリカード/SDHCメモリカードは、SDMIの取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐための著作権保護技術を搭載しています。 そのため、ほかのパソコンなどで取り込んだデータが著作権保護されている場合は、本製品でコピー、再生することはできません。SDMIとはSecure Digital Music Initiativeの略で、デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様を決めるための団体のことです。
- あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- SDメモリカード/SDHCメモリカードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐSDMIに準拠したデータを取り扱うことができます。メモリの一部を管理データ領域として使用するため、使用できるメモリ容量は表示の容量より少なくなっています。

# **■SDメモリカード/SDHCメモリカードのフォーマットについて**

- Windows上([コンピュータ]画面)でSDメモリカード/SDHCメモリカードのフォーマットを行わないでください。デジタルカメラやオーディオプレーヤなどほかの機器で使用できなくなる場合があります。
- 再フォーマットを行うと、そのSDメモリカード/SDHCメモリカードに保存されていた情報はすべて消去されます。1度使用したSDメモリカード/SDHCメモリカードを再フォーマットする場合は注意してください。
- ●「東芝SDメモリカードフォーマット」でフォーマットするときは、「東芝SDメモリカードフォーマット」以外の、SDメモリカード/SDHCメモリカードを使用するアプリケーションはあらかじめ終了させてください。

# 3 メモリースティックを使う前に

- ブリッジメディアスロットにメモリースティック デュオ/メモリースティックPRO デュオ をセットするときは、必ずメモリースティック デュオ アダプタを装着した状態で行ってく ださい。
- ブリッジメディアスロットからメモリースティック デュオ/メモリースティックPRO デュオを取りはずすときは、必ずメモリースティック デュオ アダプタに装着したままの状態で行ってください。
- 本製品は、著作権保護技術MagicGateには対応していません。本製品では、著作権保護を 必要としないデータの読み出し/書き込みのみできます。
- すべてのメモリースティックの動作確認は行っていません。したがって、すべてのメモリースティックの動作は保証できません。
- メモリースティックの詳しい使いかたなどについては『メモリースティックに付属の説明書』 を確認してください。

# **4** xD-ピクチャーカードを使う前に│

- すべてのxD-ピクチャーカードの動作確認は行っていません。したがって、すべてのxD-ピクチャーカードの動作は保証できません。
- xD-ピクチャーカードの詳しい使いかたなどについては『xD-ピクチャーカードに付属の説明書』を確認してください。

# 5 マルチメディアカードを使う前に

- すべてのマルチメディアカードの動作確認は行っていません。したがって、すべてのマルチメディアカードの動作は保証できません。
- マルチメディアカードの詳しい使いかたなどについては『マルチメディアカードに付属の説明書』を確認してください。

# 4 記録メディアの廃棄・譲渡について

記録メディア(フロッピーディスク、半導体メモリ、CD、DVDなど)を廃棄・譲渡する際には、書き込まれたデータが流出しないよう、適切な方法で消去することをおすすめします。初期化、削除、消去などの操作などを行っても、データの復元ツールで再生できる場合もありますので、十分ご確認ください。

データ消去のための専用ソフトや、メディア専用のシュレッダーも販売されています。

# 3

# お客様登録の手続き

パソコンやアプリケーションを使用するときは、自分が製品の正規の使用者(ユーザ)であることを製品の製造元へ連絡します。これを「お客様登録」または「ユーザ登録」といいます。 お客様登録は、パソコン本体、使用するアプリケーションごとに行い、方法はそれぞれ異なります。

お客様登録を行わなくても、パソコンやアプリケーションを使用できますが、お問い合わせをいただくときにお客様番号(「ユーザID」など、名称は製品によって異なります)が必要な場合や、お客様登録をしているかたへは製品に関する大切な情報をお届けする場合がありますので、使い始めるときに済ませておくことをおすすめします。

# **1** 東芝ID(TID)お客様登録のおすすめ

東芝では、お客様へのサービス・サポートのご提供の充実をはかるために東芝ID(TID)のご 登録をおすすめしております。

サービス内容は、『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

詳しくは、次のアドレス「東芝ID (TID) とは?」をご覧ください。 https://room1048.jp/onetoone/info/about\_tid.htm

# ■ 登録方法

お客様の環境に応じて、登録方法を選択できます。

#### ■方法1 - [東芝お客様登録] アイコンからのご登録方法

インターネットに接続後、登録用のホームページに簡単にアクセスできます。

#### ■方法2 - インターネットからのご登録方法

インターネットに接続後、URLを入力して登録用のホームページにアクセスしていただきます。 登録用ホームページ: http://room1048.jp

参照 インターネット接続「3章 1 ネットワークで広がる世界」

商品の追加登録は「方法1」または「方法2」で行います。 ここでは、「方法1」を紹介します。

# 1■ [東芝お客様登録] アイコンからのご登録方法

インターネット接続の設定やインターネットプロバイダとの契約をしてある場合に、「東芝お客様登録」アイコンからTID登録を行う方法を説明します。インターネットに接続しているあいだの通信料金やプロバイダ使用料などの費用はお客様負担となりますので、あらかじめご了承ください。

# **⋌** ×モ

- インストールしているウイルスチェックソフトの設定によって、インターネット接続を確認する画面 が表示される場合があります。インターネット接続を許可する項目を選択し、操作を進めてください。
- 初めて「Internet Explorer」を起動したときは、操作の途中で、検索ツールの利用を確認する画面が表示される場合があります。

画面に従って操作してください。

デスクトップ上の[東芝お客様登録] アイコン(<a>同</a>) をダブルクリック する

[「お客様登録」のお願い] 画面が表示されます。 以降は、画面の指示に従って操作してください。

# 4

# 技術基準適合について

### ■ 瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電 圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る瞬 時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

## ■高調波対策について

本装置は、「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第3-2部: 限度値一高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計: 製造した製品です。

### ■ 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

参照 「7章 2 - 4 - Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい」

#### **■** FCC information

## FCC notice "Declaration of Conformity Information"

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**WARNING**: Only peripherals complying with the FCC rules class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-compliant peripherals or peripherals not recommended by TOSHIBA is likely to result in interference to radio and TV reception. Shielded cables must be used between the external devices and the computer's external monitor port, Universal Serial Bus (USB2.0) ports, eSATA/USB combo port, i.LINK (IEEE1394) port, HDMI out port and microphone jack. Changes or modifications made to this equipment, not expressly approved by TOSHIBA or parties authorized by TOSHIBA could void the user's authority to operate the equipment.

#### FCC conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Contact

**Address**: TOSHIBA America Information Systems, Inc.

9740 Irvine Boulevard

Irvine, California 92618-1697

**Telephone**: (949) 583-3000

■EU Conformity Statementについて



This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC and/or R&TTE Directive 1999/5/EC.

Responsible for CE-marking:

TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany

Manufacturer:

Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan

The complete official EU CE Declaration can be obtained on following internet page: http://epps.toshiba-teg.com/

付 録

# HITACHI LG DVDスーパーマルチドライブGSA-T50 (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

# <u>⚠</u>注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザ規格 EN60825-1で"クラス 1 レーザー機器"に分 類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 この装置の筐体を開けないでください。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE

LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.

UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR

STRÅLING.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG

LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING

FOR STRÅLEN.

VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG

LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR

FARLIG.

VARO! KURSSI 3B NÄKYVÄ JA

NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.

本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。

- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。



# Panasonic DVDスーパーマルチドライブUJ870 (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

# ⚠注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされてい ます。

本装置はヨーロッパ共通のレーザ規格 EN60825-1で"クラス 1 レーザー機器"に分類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 この装置の筐体を開けないでください。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。

#### CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

**CAUTION** CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE

LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN

CAS D'OUVERTURE.

EXPOSITION DANGEREUSE AU

FAISCEAU.

VORSICHT KLASSE 3B SICHTBARE UND

UNSICHTBARE

LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT

DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.

UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR

STRÅLING.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG

LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING

FOR STRÅLEN.

VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG

LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR

FARLIG.

VARO! KURSSI 3B NÄKYVÄ JA

NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ

ALTTINA LASERSATEILYLL

KATSO SÄTEESEN.

- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。



# Pioneer DVDスーパーマルチドライブDVR-TD08 (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

# <u>⚠</u>注意

本装置はレーザーシステムを使用しています。
 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。
 本装置はヨーロッパ共通のレーザ規格EN60825-1
 で "クラス1レーザー機器" に分類されています。

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 クラス1レーザー製品

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、この装置の筐体を開けないでください。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。

ADVARSEL

注意

5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN

OPEN, AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION RADIATIONS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B

QUAND OUVERT. ÉVITEZ TOUT EXPOSITION AU FAISCEAU. KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.

UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

VARO! AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA

NÄKYMÄTTÖMÄLLE LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE.

ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK AT T UTSÄTTA DIG FÖR STRÅLEN.

VORSICHT BEI GEÖFFNETER ABDECKUNG IST SICHTBARE UND

UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B IM

GERÄTEINNEREN VORHANDEN. NICHT DEM LASERSTRAHL

AUSSETZEN!

PRECAUCIÓN CUANDO SE ABRE HAY RADIACIÓN LÁSER DE CLASE 3B VISIBLE

E INVISIBLE. EVITE LA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS LÁSER.

ここを開くと CLASS 3B の可視レーザ光及び不可視レーザ光が出ま

す。ビームを直接見たり、触れたりしないこと。



# 1 HDMI出力端子 |

| L25.#D | <b>6</b> 0 <i>0</i> | ᅕ              |      |  |
|--------|---------------------|----------------|------|--|
| ピン番号   | 信号名                 | 意味             | 信号方向 |  |
| ]      | TMDS Data2+         | TMDSデータ(2+)    | 0    |  |
| 2      | TMDS Data2 Shield   | TMDSデータ(2)シールド |      |  |
| 3      | TMDS Data2-         | TMDSデータ(2-)    | 0    |  |
| 4      | TMDS Data1+         | TMDSデータ(1+)    | 0    |  |
| 5      | TMDS Data1 Shield   | TMDSデータ(1)シールド |      |  |
| 6      | TMDS Data1-         | TMDSデータ (1-)   | 0    |  |
| 7      | TMDS Data0+         | TMDSデータ(O+)    | 0    |  |
| 8      | TMDS DataO Shield   | TMDSデータ(O)シールド |      |  |
| 9      | TMDS Data0-         | TMDSデータ(O-)    | 0    |  |
| 10     | TMDS Clock+         | TMDSクロック(+)    | 0    |  |
| 11     | TMDS Clock Shield   | TMDSクロックシールド   |      |  |
| 12     | TMDS Clock-         | TMDSクロック(-)    | 0    |  |
| 13     | Reserved            | 予約             |      |  |
| 14     | Reserved            | 予約             |      |  |
| 15     | SCL                 | SCLデータクロック信号   | 0    |  |
| 16     | SDA                 | SDA通信信号        | 1/0  |  |
| 17     | DDC/CEC Ground      | DDC/CEC信号グランド  |      |  |
| 18     | +5V Power           | 電源             |      |  |
| 19     | Hot Plug Detect     | ホットプラグディテクト    | I    |  |
| コネクタ図  |                     |                |      |  |
|        | 19 1                |                |      |  |

信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です

# 2 i.LINK (IEEE1394) インタフェース

| ピン番号          | 信号名  | 意味                         | 信号方向 |
|---------------|------|----------------------------|------|
| 1             | TPB- | ストローブ受信/データ送信<br>(2対の差動信号) | 1/0  |
| 2             | TPB+ | ストローブ受信/データ送信<br>(2対の差動信号) | 1/0  |
| 3             | TPA- | データ受信/ストローブ送信<br>(2対の差動信号) | 1/0  |
| 4             | TPA+ | データ受信/ストローブ送信<br>(2対の差動信号) | 1/0  |
| コネクタ図         |      |                            |      |
| 1477 <u>A</u> |      |                            |      |

信号方向(I):パソコン本体への入力 信号方向(O):パソコン本体からの出力

# 3 LANインタフェース

| ピン番号                                   | 信号名    | 意味         | 信号方向 |
|----------------------------------------|--------|------------|------|
| 1                                      | BI_DA+ | 送受信データA(+) | 1/0  |
| 2                                      | BI_DA- | 送受信データA(-) | 1/0  |
| 3                                      | BI_DB+ | 送受信データB(+) | 1/0  |
| 4                                      | BI_DC+ | 送受信データC(+) | 1/0  |
| 5                                      | BI_DC- | 送受信データC(-) | 1/0  |
| 6                                      | BI_DB- | 送受信データB(-) | 1/0  |
| 7                                      | BI_DD+ | 送受信データD(+) | 1/0  |
| 8                                      | BI_DD- | 送受信データD(-) | 1/0  |
| コネクタ図                                  |        |            |      |
| コネクタ図<br>ロプープロ<br> <br> <br>  87654321 |        |            |      |

信号名: -がついているのは、負論理値の信号です

# 4 RGBインタフェース

| ピン番号                                                      | 信号名      | 意味           | 信号方向 |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|------|
| 1                                                         | CRV      | 赤色ビデオ信号      | 0    |
| 2                                                         | CGV      | 緑色ビデオ信号      | 0    |
| 3                                                         | CBV      | 青色ビデオ信号      | 0    |
| 4                                                         | Reserved | 予約           |      |
| 5                                                         | GND      | 信号グランド       |      |
| 6                                                         | GND      | 信号グランド       |      |
| 7                                                         | GND      | 信号グランド       |      |
| 8                                                         | GND      | 信号グランド       |      |
| 9                                                         | +5V      | 電源           |      |
| 10                                                        | GND      | 信号グランド       |      |
| 11                                                        | Reserved | 予約           |      |
| 12                                                        | SDA      | SDA通信信号      | 1/0  |
| 13                                                        | -CHSYNC  | 水平同期信号       | 0    |
| 14                                                        | -CVSYNC  | 垂直同期信号       | 0    |
| 15                                                        | SCL      | SCLデータクロック信号 | 1/0  |
|                                                           |          | コネクタ図        |      |
| 5 1<br>10 ○○○○○<br>10 ○○○○○<br>15 11<br>高密度D-SUB 3列15ピンメス |          |              |      |

信号名: -がついているのは、負論理値の信号です

# 5 USBインタフェース

| ピン番号  | 信号名              | 意味      | 信号方向 |  |
|-------|------------------|---------|------|--|
| 1     | VBUS             | +5V     |      |  |
| 2     | D-               | マイナスデータ | 1/0  |  |
| 3     | D+               | プラスデータ  | 1/0  |  |
| 4     | GND              | 信号グランド  |      |  |
| コネクタ図 |                  |         |      |  |
|       | コネクタ図<br>1 2 3 4 |         |      |  |

信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向(I):パソコン本体への入力 信号方向(O):パソコン本体からの出力

# 6 eSATA/USBインタフェース

| ピン番号                                                   | 信号名  | 意味           | 信号方向 |
|--------------------------------------------------------|------|--------------|------|
| S1                                                     | GND  | グランド         |      |
| S2                                                     | A+   | eSATAプラスデータ  | 0    |
| S3                                                     | A-   | eSATAマイナスデータ | 0    |
| S4                                                     | GND  | グランド         |      |
| S5                                                     | B-   | eSATAマイナスデータ |      |
| S6                                                     | B+   | eSATAプラスデータ  | I    |
| S7                                                     | GND  | グランド         |      |
| U1                                                     | VBUS | +5V          |      |
| U2                                                     | D-   | USBマイナスデータ   | 1/0  |
| U3                                                     | D+   | USBプラスデータ    |      |
| U4                                                     | GND  | 信号グランド       |      |
| コネクタ図                                                  |      |              |      |
| 37.55.55.54.53.55.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51. |      |              |      |

信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です

# 1 無線LANの概要

本製品には、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n draft2.0に準拠した無線 LANモジュールが内蔵されています。次の機能をサポートしています。

- 周波数チャネル選択
- マルチチャネル間のローミング
- パワーマネージメント

# **₹**

- 本製品に内蔵されているIEEE802.11nに準拠した無線LANモジュールは、リリースバージョン draft2.0の仕様に基づいております。そのため、正式規格対応製品や他社のドラフト版対応製品とは 互換性やすべての機能を保証するものではありません。
- 本製品と同等の構成を持った機器との通信を行う場合に、IEEE802.11n draft2.0準拠の通信を行う ことが可能です。

付 録

# 2 無線特性

無線LANの無線特性は、製品を購入した国/地域、購入した製品の種類により異なる場合があります。

多くの場合、無線通信は使用する国/地域の無線規制の対象になります。無線ネットワーク機器は、無線免許の必要ない2.4GHz帯で動作するように設計されていますが、国/地域の無線規制により無線ネットワーク機器の使用に多くの制限が課される場合があります。

| 無線周波数帯 | IEEE802.11b,<br>IEEE802.11g,<br>IEEE802.11n draft2.0 | 2.4GHz (2400-2497MHz)                                          |  |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
|        | IEEE802.11g                                          | 直交周波数分割多重方式<br>OFDM-BPSK, OFDM-QPSK,<br>OFDM-16QAM, OFDM-64QAM |  |
| 変調方式   | IEEE802.11b                                          | 直接拡散方式<br>DSSS-CCK, DSSS-DQPSK,<br>DSSS-DBPSK                  |  |
|        | IEEE802.11n draft2.0                                 | 直交周波数分割多重方式(OFDM方式),<br>空間多重方式(MIMO方式)                         |  |

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レートが低いほど、通信範囲は広くなります。

# **Æ** ×€

- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲に影響を及ぼすことがあります。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る"障害物"がある場合も、通信範囲に影響を与えます。

# 3 サポートする周波数帯域

無線LANがサポートする2.4GHz 帯のチャネルは、国/地域で適用される無線規制によって異なる場合があります(表「無線IEEE802.11 チャネルセット」参照)。

#### ■無線IEEE802.11 チャネルセット

● 2.4GHz帯: 2400~2497MHz (IEEE802.11b/g、IEEE802.11n draft2.0の場合)

| チャネルID | 周波数    |
|--------|--------|
| 1      | 2412   |
| 2      | 2417   |
| 3      | 2422   |
| 4      | 2427   |
| 5      | 2432   |
| 6      | 2437   |
| 7      | 2442   |
| 8      | 2447   |
| 9      | 2452   |
| 10     | 2457*1 |
| 11     | 2462   |
| 12     | 2467   |
| 13     | 2472   |

\*1 購入時に、アドホックモード接続時に使用するチャネルとして設定されているチャネルです。

無線LANをインストールする場合、チャネル設定は、次のように管理されます。

● インフラストラクチャで無線LAN接続する場合、ステーションが自動的に無線LANアクセスポイントのチャネルに切り替えます。異なるアクセスポイント間をローミングする場合は、ステーションが必要に応じて自動的にチャネルを切り替えます。無線LANアクセスポイントの設定チャネルもこの範囲にする必要があります。

# 4 本製品を日本でお使いの場合のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯は2,400MHz~2,483.5MHzです。この周波数帯は、移動体識別装置(移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定小電力無線局)の使用周波数帯2,427MHz~2,470.75MHzと重複しています。

#### ■ステッカー

本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に付属されている次のステッカーをパソコン本体に貼り付けてください。

この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。

#### ■現品表示

本製品と梱包箱には、次に示す現品表示が記載されています。



2.4 : 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。

② DS : 変調方式がDS-SS方式であることを示す。

③ OF :変調方式がOFDM方式であることを示す。

④ 4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示す。

⑤ ■ ■ ■ : 2,400MHz~2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を 回避可能であることを意味する。

### ■東芝PCあんしんサポート

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、『取扱説明書』の巻末を参照してください。

# 5 機器認証表示について

本製品には、電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、認証を受けた無線設備を内蔵しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

無線設備名 : AR5B91-X

株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号 : D080273003

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品(ノートブックコンピュータ)に実装して使用することを前提に、小電力データ通信システムの無線局として工事設計の認証を取得しています。 したがって、組み込まれた無線設備をほかの機器へ流用した場合、電波法の規定に抵触する恐れがありますので、十分にご注意ください。

# 6 お知らせ

# 無線製品の相互運用性

本製品に内蔵されている無線LANモジュールは、Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) / Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 無線技術を使用するあらゆる無線LAN製品と相互運用できるように設計されており、次の規格に準拠しています。

- Institute of Electrical and Electronics Engineers (米国電気電子技術者協会) 策定の IEEE802.11 Standard on Wireless LANs (Revision b/g/n draft2.0) (無線LAN標準規格(版数 b/g/n draft2.0))
- Wi-Fi Allianceの定義するWireless Fidelity (Wi-Fi) 認証 Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。

# ■健康への影響

本製品に内蔵されている無線LANモジュールは、ほかの無線製品と同様、無線周波の電磁エネルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはるかに低いレベルに抑えられています。

本製品に内蔵されている無線LANモジュールの動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載のガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるものと東芝では確信しております。この安全基準および勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検討している専門家の委員会による審議結果がまとめられています。

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者がWireless LANの使用を制限する場合があります。次にその例を示します。

- 飛行機の中でWireless LAN装置を使用する場合
- ほかの装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境(空港など)において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、Wireless LAN装置の電源を入れる前に、個々の組織または施設環境の管理者に対して、本製品の使用可否について確認してください。

# 規制に関する情報

本製品に内蔵されている無線LANモジュールのインストールと使用に際しては、必ず製品付属の取扱説明書に記載されている製造元の指示に従ってください。本製品は、無線周波基準と安全基準に準拠しています。

## Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

## USA-Federal Communications Commission (FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of the devices included with this The Wireless LAN, or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than specified by TOSHIBA.

The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

#### Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The radiated output power of the Wireless LAN is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Wireless LAN shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In the usual operating configuration, the distance between the antenna and the user should not be less than 20cm. Please refer to the PC user's manual for the details regarding antenna location.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website

www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/99ehd-dhm237/index-eng.php./

# Europe

### Restrictions for Use of 2.4GHz Frequencies in European Community Countries

| België/      | For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m no special                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Belgique:    | registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT is required for private                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|              | usage outside buildings across public grounds over more than 300m. For registration and license please contact IBPT/BIPT.  Voor privé-gebruik buiten gebouw over publieke groud over afstand kleiner dan 300m geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter dan 300m is wel registratie bij BIPT/IBPT nodig. Voor registratie of licentie kunt u contact opnemen met BIPT. |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|              | Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.                                                                     |  |  |
| Deutschland: | License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|              | Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflichtig. Bitte mit Händler die Vorgehensweise abstimmen.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| France:      | Restricted frequency band: only channels 1 to 7 (2400 MHz and 2454 MHz respectively) may be used outdoors in France.                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|              | Bande de fréquence restreinte : seuls les canaux 1-7 (2400 et 2454 MHz respectivement) doivent être utilisés endroits extérieur en France. Vous pouvez contacter l'Autorité de Régulation des Télécommuniations (http://www.art-telecom.fr) pour la procédure à suivre.                                                                                                                             |  |  |

Italia: License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed.

E'necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno.

Verificare con i rivenditori la procedura da seguire.

Nederland License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.

Licentie verplicht voor gebruik met buitenantennes. Neem contact op met verkoper voor juiste procedure.

To remain in conformance with European spectrum usage laws for Wireless LAN operation, the above 2.4GHz channel limitations apply for outdoor usage. The user should use the wireless LAN utility to check the current channel of operation. If operation is occurring outside of the allowable frequencies for outdoor use, as listed above, the user must contact the applicable national spectrum regulator to request a license for outdoor operation.

# Taiwan

#### Article 12

Without permission granted by the DGT or NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

#### Article 14

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications;

If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved.

The said legal communications means radio communications is operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

# 7 使用できる国/地域について

# お願い

● 本製品は、次にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用できません。

| アイスランド   | オーストラリア | スリランカ    | ノルウェー        | マルタ       |
|----------|---------|----------|--------------|-----------|
| アイルランド   | オーストリア  | スロバキア    | バーレーン        | マレーシア     |
| アゼルバイジャン | オランダ    | スロベニア    | ハンガリー        | 南アフリカ     |
| アメリカ合衆国  | カナダ     | セルビア     | フィリピン        | メキシコ      |
| アラブ首長国連邦 | 韓国      | 台湾       | フィンランド       | モナコ       |
| アルゼンチン   | キプロス    | チェコ      | フランス         | モンテネグロ    |
| イギリス     | ギリシャ    | 中国       | ブルガリア        | ヨルダン      |
| イタリア     | クロアチア   | チリ       | ベトナム         | ラトビア      |
| インド      | コロンビア   | デンマーク    | ベネズエラ        | リトアニア     |
| インドネシア   | サウジアラビア | ドイツ      | ペルー          | リヒテンシュタイン |
| ウルグアイ    | シンガポール  | トルコ      | ベルギー         | ルーマニア     |
| エクアドル    | スイス     | 日本       | ポーランド        | ルクセンブルク   |
| エジプト     | スウェーデン  | ニューカレドニア | ボスニア・ヘルツェゴビナ | レバノン      |
| エストニア    | スペイン    | ニュージーランド | ポルトガル        | ロシア       |

(2009年2月現在)

- 802.11nモードでは、アドホック通信は使用できません。
- 802.11bモードおよび802.11gモードでのアドホック通信は、チャネル1~チャネル11 で使用できます。
- 802.11bモードおよび802.11gモードでのインフラストラクチャ通信は、チャネル1~ チャネル13で使用できます。

# 7

# 東芝サービスステーションについて

「東芝サービスステーション」は、ソフトウェアのアップデートや重要なお知らせを自動的に提供するためのソフトウェアです。以降の説明をお読みのうえ、「東芝サービスステーション」を使用して、本製品を最新の状態に保つことを強くおすすめします。

このソフトウェアは動作に必要な機器の識別情報などを弊社のサーバへ送信します。 使用できるように設定する前に、詳しい内容を説明した使用許諾書が表示されますので、よく お読みください。

# **₹**

- ●「東芝サービスステーション」を使用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。
- ●「東芝サービスステーション」は、本製品に用意されているアプリケーション、ユーティリティ、ドライ バやBIOSのうち、一部についてアップデートをお知らせします。このため、「あなたのdynabook.com」 や「dynabook.com」、「Microsoft Update」などのサイトにアクセスし、よくある質問(FAQ)や ウイルス・セキュリティ情報などとあわせてご利用ください。

# 設定方法

「東芝サービスステーション」を使用できるように設定する方法は、次のとおりです。

1 パソコン起動後、しばらくしてから通知領域に表示されるメッセージをクリックする



または、[X9-h] ボタン(O)  $\rightarrow$  [すべてのプログラム]  $\rightarrow$  [TOSHIBA]  $\rightarrow$  [ユーティリティ]  $\rightarrow$  [サービスステーション] をクリックしてください。 初めて起動したときは、本ソフトウェアに関する詳しい説明(使用許諾書)が表示されます。

# 2 内容を確認し、[同意する] ボタンをクリックする



(表示例)

使用許諾書に同意すると、以降はソフトウェアのアップデートや弊社からのお知らせ を検出する機能が、パソコンを起動すると自動的に動作します。

# 使用方法

### ■ソフトウェアのアップデートがある場合

本製品に用意されているアプリケーション、ユーティリティ、ドライバやBIOSのうち、一部についてアップデートがあることを検知すると、次のメッセージが表示されます。



メッセージをクリックし、画面の指示に従って操作してください。

## ■本製品に対するお知らせがある場合

本製品に対する弊社からのお知らせが準備されたことを検出すると、次のメッセージが表示されます。



メッセージをクリックし、画面の指示に従って操作してください。

手動で、ソフトウェアのアップデート、またはお知らせを確認したい場合は、[スタート] ボタン( $\{ \sigma \}$ )  $\rightarrow$  [すべてのプログラム]  $\rightarrow$  [TOSHIBA]  $\rightarrow$  [ユーティリティ]  $\rightarrow$  [サービスステーション] をクリックしてください。

# 8

# ホームネットワークを楽しもう

「CyberLink SoftDMA for TOSHIBA」(SoftDMA)を使うと、家庭内のネットワークに接続しているHDD&DVDレコーダや本製品以外のパソコンなどから、それぞれ録画・保存している映像・音楽・画像などのコンテンツを受信して、本製品で楽しむことができます。

### メモ ホームネットワークについて

●「ホームネットワーク」とは、ルータなどを使い、家庭内でLAN(Local Area Network)機能のある機器を接続したネットワークのことです。

ホームネットワークにパソコンやHDD&DVDレコーダ、テレビを接続すると、接続した機器に保存されている映像・画像・音楽コンテンツを楽しむことができます。

# ■1■ 対応する外部機器を準備する|

「SoftDMA」で外部機器のコンテンツを視聴するためには、次の機器でホームネットワークの環境を構築することをおすすめします。

- HDD&DVDレコーダ
  - 録画した番組などの映像を楽しむことができます。
- パソコン

本製品ではネットワークに接続している、ほかのパソコンのビデオ・音楽・画像ファイルを 視聴できます。

# ■対応する外部機器について

「SoftDMA」に対応する外部機器については、次の説明を確認してください。

- 外部機器がDLNAに対応している場合のみ、「SoftDMA」はその外部機器のコンテンツを視聴することができます。
- 外部機器がDTCP-IPに対応している場合のみ、「SoftDMA」はその外部機器で録画したデジタル放送のコンテンツを視聴することができます。
  - 2008年12月現在、東芝製HDD&DVDレコーダ RD-X8、RD-X7、RD-S503、RD-S303、RD-S502、RD-S302、RD-A301、RD-A300が対応しています。
- パソコンに、DLNAの「Digital Media Server (DMS)」に対応しているアプリケーション がインストールされている場合のみ、「SoftDMA」はそのパソコンで保存しているファイル を視聴することができます。「Windows Media Player」などが対応しています。

# □ DLNAについて

● DLNA(Digital Living Network Alliance)は、ホームネットワークを使用して、パソコンやオーディオ&ビジュアル機器などをつなぎ、コンテンツを相互利用するための仕様を決める業界団体のことです。

DLNAは、蓄積したファイルを別の機器に伝送する「Digital Media Server (DMS)」と、DMSが提供するファイルを選択して再生する「Digital Media Player (DMP)」の仕様を決めています。

「SoftDMA」は、パソコン上で動作するDMPであり、DMSに保存されているコンテンツを、ホームネットワークを経由して視聴できます。

- コンテンツによっては、「SoftDMA」とDLNA CERTIFIED™製品の互換性がない可能性があります。
- コンテンツの種類やコンテンツが保存されているDMSの性能などによって、「SoftDMA」でコンテンツの早送りや巻戻し、スキップなどの操作ができないことがあります。

## □ DTCP-IPについて

DTCP-IPとは、デジタル放送など、著作権が保護されているコンテンツを、ホームネットワークを使って伝送するための技術規格です。

コンテンツを送信する機器と受信する機器、両方DTCP-IPに対応している必要があります。 「SoftDMA」はDTCP-IPに対応しています。

# 2 ネットワーク環境を準備する

● ネットワーク用の中継機器

ネットワーク用の中継機器は、複数の機器でネットワークを構築するとき、通信を中継する ための装置です。

「SoftDMA」は次の機器に対応しています。

- ・有線LANルータなど : Fast Ethernet (100BASE-TX) 以上
- ・ルータ機能付き無線LANアクセスポイントなど

: IEEE802.11n、IEEE802.11gまたはIEEE802.11aに対応

# ▋ホームネットワークとインターネット接続について

パソコンなどの機器は、ADSLモデムなどのインターネットに接続するための機器と接続することで、インターネットに接続することができますが、ルータをインターネットに接続するための機器に接続すると、パソコンだけではなく、ホームネットワーク上のすべての機器でインターネットに接続できます。

ルータの中には、ブロードバンドルータなどインターネットに接続するための機器が内蔵されているものもあります。

インターネットの接続については、プロバイダに確認してください。

# **₹**

- ルータと外部機器の接続・設定方法については、それぞれの取扱説明書を確認してください。
- 無線LANを使ってデータの送受信を行う場合、電波状況によってはデータがうまく再生されない場合があります。特に、デジタル放送のコンテンツを再生するとき、ネットワークの速度によっては、映像が乱れたり、再生できないことがあります。

有線LANを使用する場合でも、ネットワーク上のトラフィックが混雑している状態で使用すると同様の現象が発生します。

- 本製品が無線LANでネットワークに接続している場合、録画したデジタル放送の番組など著作権保護 されたコンテンツを再生するときは、WEP、WPA、WPA2などのセキュリティ機能を設定している 必要があります。
- 「SoftDMA」の一部の機能は、インターネットの接続が必要です。 本製品のLANコネクタは1つしかないため、インターネットに接続するための機器と外部機器を同時に ホームネットワークで接続する場合は、ルータが必要です。

# 3 ホームネットワークを設定する

# ■ ネットワークの接続と設定

## □ ネットワークの接続

ルータを使って、それぞれの機器をネットワークに接続します。ルータや機器の種類によって、 接続方法が異なります。

本製品とネットワークの接続方法については、「3章 **1** ネットワークで広がる世界」を確認してください。

ルータと外部機器の接続方法については、それぞれの取扱説明書を確認してください。

# □ ネットワークに接続した機器の設定

ルータに機器を接続したあと、データの送受信ができるように、各機器はネットワークの設定 を行う必要があります。

本製品の場合、ネットワークの設定方法は、「3章 **1** ネットワークで広がる世界」を確認してください。

外部機器のネットワークの設定方法については、それぞれの取扱説明書を確認してください。

# ■ ホームネットワークを使用するためには

続いて、本製品が外部機器からコンテンツを受信できるように、「ファイアウォール」の設定を 行います。

「ファイアウォール」の設定を行ったあと、外部機器のコンテンツの公開を設定します。

# □ ファイアウォールの設定

本製品は「ウイルスバスター」がインストールされています。

「ウイルスバスター」の「パーソナルファイアウォール」機能によって、外部からの侵入を防いでいますが、外部機器からの送信データも防いでしまう場合があります。

外部機器からの送信データを受信できるよう、「パーソナルファイアウォール」を設定してください。

ご購入時の状態では、あらかじめ「パーソナルファイアウォール」が設定されています。次の 手順で現在の状態を確認し、設定が変更されている場合は、設定し直してください。

- ①「ウイルスバスター」を起動後、[パーソナルファイアウォール] タブにある [パーソナルファイアウォール] が [有効] であることを確認する
- ② [現在のプロファイル] が [家庭内ネットワーク2] であることを確認する ご購入時の状態では、[有効]、[家庭内ネットワーク2] に設定されています。 [有効]、[家庭内ネットワーク2] に設定されていない場合は、設定し直してください。

参照 「ウイルスバスター」のお問い合わせ先『取扱説明書 付録 2 お問い合わせ先』

# **⋌** ×モ

- ●「Windowsファイアウォール」または「ウイルスバスター」以外のウイルスチェックソフトやファイアウォールソフトを使用される場合は、「ウイルスバスター」と同様に「SoftDMA」が通信できるよう設定する必要があります。
  - ファイアウォールの設定方法は、ウイルスチェックソフトまたはファイアウォールソフトの取扱説明書またはヘルプで確認してください。
- ホームネットワークに接続しているパソコンもデータを送信するために「ファイアウォール」の設定が必要の場合があります。
  - 詳しくは、ネットワークに接続しているパソコンの取扱説明書を確認してください。

## □ コンテンツの公開

外部機器は、ネットワークに接続している、ほかの機器にコンテンツを送信する場合、設定が 必要になります。

HDD&DVDレコーダの場合、録画したコンテンツを公開する設定を設定画面で行ってください。

パソコンの場合、インストールされているアプリケーションごとにファイルを公開する設定を 行ってください。

どちらの場合も、設定する前に「SoftDMA」を起動して、外部機器が本製品の「SoftDMA」にコンテンツの公開を設定できるようにしてください。

外部機器によるコンテンツの公開の設定方法は、外部機器の取扱説明書または外部機器にインストールされているアプリケーションのヘルプを確認してください。

# メモ Windows Media Playerでのコンテンツの公開について

- 本製品以外のパソコンで「Windows Media Player 1 1」でコンテンツの公開を行う場合は、次の手順を行ってください。
  - ① [ライブラリ] タブの下の矢印をクリックし、[メディアの共有] をクリックする
  - ② [メディアを共有する] をチェックし、[OK] ボタンをクリックする
  - ③ 外部機器の一覧で、[CyberLink SoftDMA] の項目を選択し、[許可] をクリックする 表示されていない場合は、ネットワークの接続や設定を確認し、本製品の「SoftDMA」が起動され ているか、確認してください。
  - ④ [OK] ボタンをクリックする

詳しくは、「Windows Media Player」のヘルプを確認してください。

# 4 「SoftDMA」の操作方法

「SoftDMA」は、HDD&DVDレコーダに録画された番組やパソコンに保存されているファイルを視聴することができるアプリケーションです。

「SoftDMA」では、外部機器とその中のコンテンツの選択、コンテンツの再生などのコントロールを行うことができます。

1 Windowsのデスクトップ上にある [CyberLink SoftDMA] アイコンをダブルクリックする

起動したあと、コンテンツをネットワークに公開している外部機器を検索する画面が 表示されます。

検索後、外部機器を選択する画面が表示されます。表示されない場合は、「更新」ボタンをクリックしてください。

2 コンテンツを視聴したい外部機器をクリックする

「SoftDMA」をはじめて起動するときなど、外部機器が「SoftDMA」にコンテンツの公開を行っていない場合は、[サーバー認証が必要です。]画面が表示されることがあります。

「SoftDMA」を起動した状態で、外部機器のコンテンツの公開を設定してください。

- 3 視聴したいコンテンツの項目をクリックする 外部機器によって、選択できる項目は異なります。
- 4. 視聴したいコンテンツをクリックする コンテンツの種類によって、操作が異なります。 詳しくは、「SoftDMA」のヘルプを確認してください。

# □ 著作権保護されたコンテンツの視聴について

「SoftDMA」はDTCP-IPに対応しているため、DTCP-IPに対応したHDD&DVDレコーダなどで録画されたデジタル放送の番組など著作権保護されたコンテンツを視聴することができます。

# □ 表示装置・音声について

- ●「SoftDMA」で再生している映像を外部ディスプレイやテレビでご覧になるには、HDCP 対応のHDMI入力端子のあるディスプレイやテレビが必要です。
- 48kHz/16bit以上の形式で収録された音声データは48kHz/16bitに変換されます。
- ●「SoftDMA」の映像は、本体液晶ディスプレイまたはHDMI出力端子に接続したテレビや外部ディスプレイのみに表示できます。RGBコネクタに接続した外部ディスプレイには、表示させることはできません。また、本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイまたはテレビへの同時表示(クローン表示、デュアルビュー(DualView)表示)はできません。
- 外部ディスプレイまたはテレビに表示する場合は、HDMI端子ケーブルを使用してHDMI出力端子に機器を接続し、再生する前にあらかじめ表示装置を切り替えてください。再生中の表示装置の切替えはできません。

# **₹**

- ●「SoftDMA」は、外部機器に保存されているデジタル放送のコンテンツの視聴に対応しています。 コンテンツの種類や、コンテンツが保存されている外部機器の性能などによって、早送りや巻戻しな どの操作ができないことがあります。
- 本製品の「SoftDMA」で、初めてホームネットワークを経由して、HDD&DVDレコーダなどで録画 したデジタル放送の番組を視聴する場合は、ライセンスの取得のため、インターネットの接続が必要 です。2回目以降は不要です。
- 接続する外部機器によっては、コンテンツのタイトルで特殊文字を用いられている場合など、名前の 一部が正しく表示されない場合があります。
- 再生するタイトルによっては、コマ落ち、音飛びおよび映像と音声の同期ずれが発生する場合があります。
- 「SoftDMA」での再生時は、必ずACアダプタを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズ な再生ができない場合があります。
- ●「SoftDMA」で再生をする前に、ほかのアプリケーションを終了させてください。また、再生中には ほかのアプリケーションを起動させたり、ほかの操作は行わないでください。スムーズな再生ができ ない場合や再生が停止する場合があります。
- 「SoftDMA」は「電源オプション」の電源プランを「高パフォーマンス」に設定してご使用ください。
- 「SoftDMA」で映像の再生中は、スクリーンセーバは起動しません。 また、自動的に休止状態、スリープやシャットダウンの状態には移行しません。 手動での休止状態やスリープは実行できます。
- 「SoftDMA | 起動中にWindowsユーザの切替えを行わないでください。
- 「SoftDMA」で映像を再生しているときに、フルスクリーンに切り替わる操作を行うと再生を停止します。
- 「SoftDMA」起動中に解像度の変更を行わないでください。
- コンテンツの種類やコンテンツが保存されているDMS(デジタル・メディア・サーバ)の性能などによって、「SoftDMA」でコンテンツの早送りや巻戻し、スキップなどの操作ができないことがあります。
- 「SoftDMA」のインストール・アンインストールをする場合は、コンピュータ管理者のユーザで行ってください。

参照 「SoftDMA」のお問い合わせ先『取扱説明書 付録 2 お問い合わせ先』